WinBook Pro

ユーザーズガイド

SOTEC

# WinBook Pro

ノートブック コンピュータ ユーザーズガイド

#### 重要なお知らせ

このユーザーズガイドに含まれる情報は事前にお知らせすることなしに変更される場合があります。 本製品ならびにソフトウエアおよびマニュアルを運用した結果の影響についてはいっさい責任を負い かねますのでご了承ください。

本製品およびソフトウエアの仕様は予告なしに変更することがあります。

#### 版権についてのお知らせ

本ガイドのすべての内容は著作権によって保護されています。本書の内容の一部または全部を、無断 で転載することは禁じられています。

Copyright © 1993, 1994 株式会社 ソーテック

神奈川県横浜市中区太田町4-55

横浜馬車道ビル

本ガイドにおいて説明されている各ソフトウエアはライセンスあるいはロイヤリティ契約のもとに供 給されています。ソフトウエアおよびそのマニュアルは、そのソフトウエアライセンス契約にもとづ き同意書記載の管理責任者の管理のもとでのみ使用することができます。それ以外の場合は当該ソフトウエア供給会社の承諾なしに無断で使用することはできません。

Microsoft・MS-DOS・Version6.2/V, 5.0/Vは、米国マイクロソフト社の登録商標です。以下MS-DOSと 省略します。

Microsoft · Windows TM Version3.1は、米国マイクロソフト社の登録窓標です。以下Microsoft Windows 又はWindowsと省略します。

SystemSoftは米国システムソフト社の登録商標です。

Maximizer、Any Key Resume、CARDSOFTは、米国システムソフト社の登録商標です。

PS/2は米国IBM社の登録商標です。

PCMCIAは米国PCMCIA社の商標です。

Pentiumは米国インテル社の登録商標です。

StickPointerはアルプス電気株式会社の登録商標です。

# CONTENTS

| S     | このセクションでは          |    |
|-------|--------------------|----|
| START | WinBook Proの標準機能   | 2  |
| R     | WinBook Proに含まれるもの | 3  |
|       | ■ハードウエア、アクセサリ      | 3  |
|       | ■ソフトウエア            |    |
|       | ■ガイド               |    |
|       | システムソフトウエア         | 5  |
|       | MS-DOS             | 5  |
|       | ■Microsoft Windows |    |
|       | Microsoft Works    |    |
|       | 取り扱い上の注意           | 7  |
|       | さあ、はじめましょう         | 9  |
|       | 本文中の表記について         | 10 |
|       | 困ったときには            | 11 |
|       |                    |    |
| 1     | First Step         |    |
| 1     | コンピュータの開け閉め        | 14 |
|       | ■コンピュータを開ける        | 14 |
|       | ■コンピュータを閉じる        | 15 |
|       | WinBook Pro各部の外観説明 | 16 |
|       | ■左前から              | 16 |
|       | ■右前から              | 21 |
|       | ■後ろ右から             | 22 |
|       | ■底面から              | 23 |
|       | ■周辺装置への接続部         | 24 |
|       | スティックポインタ          | 26 |
|       | ■スティックポインタの設定      | 26 |
|       | 電源                 | 27 |

| 1 | マイクロコンピュータシステムについて   | 28  |
|---|----------------------|-----|
| 1 | コンピュータをスタートさせる       | 29  |
|   | ■ここで必要なもの            | 20  |
|   | ■ACアダプタの接続           |     |
|   | ■ACアダプタの仕様           |     |
|   | ■コンピュータの電源を入れる       |     |
|   | ■最新情報をよむ、バックアップを取る   | 31  |
|   | ■内部カレンダ、時計を設定する      |     |
|   | コンピュータをリセットする        | 33  |
|   |                      |     |
| 2 | ディスクドライブ             |     |
| 4 | ハードディスクドライブ          | 36  |
|   | ■ハードディスクを取り外す        | 36  |
|   | ■ハードディスクドライブを取り外すには  | 36  |
|   | ■ハードディスクドライブを装着する    | 37  |
|   | フロッピーディスクドライブ        | 38  |
|   | ■フロッピーディスクの取り扱い方     | 9.8 |
|   | ■データ書き込みを禁止する        |     |
|   | ■フロッピーディスクのFDDへの出し入れ |     |
|   | ■ 3モードFDDの使用方法       |     |
|   |                      |     |
| 2 | キーボード                |     |
| 9 | キーボードの各部             | 42  |
|   | ■ファンクションキー (F1F12)   | 42  |
|   | ■文字入力キー              | 42  |
|   | ■カーサキー               | 42  |
|   | ■その他のキー              | 43  |
|   | キーボードを使う             | 44  |
|   | ■文字入力キー群             | 44  |
|   | ■編集キー                | 44  |
|   | ■シフトキーなど             | 45  |
|   | ■トグルキーのなかま           | 46  |

|       | ■ファンクションキー                                   | 47 |
|-------|----------------------------------------------|----|
| 3     | ■エスケープキー                                     | 47 |
|       | エンベデッドキーを使う                                  | 48 |
|       | システムファンクションキー (システム制御キー)                     | 49 |
|       | ■システムコンフィグレーション                              | 49 |
|       | ■パワーマネージメント                                  |    |
|       | ■クロックスピードの選択                                 | 49 |
|       | ■サウンド音量調整                                    | 50 |
|       | ■表示切り替え                                      | 50 |
|       | 日本語入力                                        | 51 |
|       | ■文字をタイプするには                                  | 51 |
|       | ■かな入力のしかた                                    |    |
|       | ■ローマ字入力のしかた                                  |    |
|       | ■漢字を入力する                                     |    |
|       | ■コード入力モード                                    | 55 |
| 4     | <b>バッテリ</b> で動作させる                           | 58 |
|       | ■バッテリパックを充電する                                | 58 |
|       | ■充電LED                                       |    |
|       | ■バッテリパックの充電モード                               |    |
|       | ■バッテリの放電の状態を知る                               |    |
|       | ■バッテリのパワーを節約する                               | 59 |
|       | ■サスペンド・レジューム機能を使う                            | 60 |
|       | ■バッテリバックを交換する                                | 60 |
| 5     | システムコンフィグレーション                               |    |
|       | システムコンフィグレーションについて                           | 64 |
| -     | システムコンフィグレーションについて                           | 64 |
|       | システムコンフィグレーションについて<br>システムコンフィグレーションをスタートさせる | 65 |
| ٠<br> |                                              | 65 |
| ٠<br> | システムコンフィグレーションをスタートさせる                       | 65 |

|   | ■Components (コンポネンツサブメニュー)      | 68  |
|---|---------------------------------|-----|
| 5 | ■Power (パワーマネージメントサブメニュー)       |     |
|   | ■Exit (終了)                      | 74  |
|   | パワーマネージメントメニューをスタートさせる          | 77  |
|   | ■Exit (終了)                      | 81  |
|   |                                 |     |
| 6 | サウンド機能を使う                       |     |
| U | サウンド機能                          | 84  |
|   | ■内蔵スピーカ                         | 84  |
|   | ■外部スピーカ端子                       | 84  |
|   | ■マイク入力端子                        | 84  |
|   | ■LINE IN端子                      | 84  |
|   | Windowsでのサウンド機能                 | 85  |
|   | DOSでのサウンド機能                     | 86  |
|   | サウンド機能の再インストール                  | 87  |
|   | ■SETUPプログラムをスタートさせる             | 87  |
|   | ■AudioDriveドライバとアプリケーションのインストール | 88  |
|   | ■ドライバインストール                     |     |
|   | ■ソフトウェアインストール                   | 90  |
| 7 | オプションデバイスを装着する                  |     |
| / | 拡張RAMモジュール                      | 96  |
|   | ■拡張RAMモジュールを装着する                | 96  |
|   | 外部キーボード                         | 98  |
|   | ■外部キーボードを接続する                   | 98  |
|   | ■外部PS/2マウスを接続する                 |     |
|   | 外部CRTモニタ                        | 99  |
|   | ■CRTモニタを接続する                    | 99  |
|   | ICカード (PCMCIAカード)               | 100 |
|   | ■はじめに                           | 100 |

| See of | ■PCMCIAについて            | 100 |
|--------|------------------------|-----|
| 7      | ■PCMCIAカードの装着          | 100 |
| /      | ■PCMCIAカードの取り外し        | 101 |
|        | ■ソフトウェアドライバインストール      | 102 |
|        |                        |     |
| Q      | 故障かな?と思ったら             |     |
| 0      | トラブルとその対策              | 104 |
|        | ■電源スイッチを入れても動かない       |     |
| 1000   | ■画面に何も表示されない、または、見にくい  |     |
|        | ■HDDから立ち上がらない          |     |
|        | ■フロッピーディスクの内容が読み書きできない |     |
|        | ■押したキーと違う文字が表示される      |     |
|        | ■カーソルが動かず画面が移動する       | 105 |
|        | ■いきなり画面が消えた            |     |
|        | ■印刷出来ない                |     |
|        | ■外部マウスが動作しない           |     |
|        | ■ビープ音が鳴っている            |     |
|        | ■表示される日付や時刻が正しくない      |     |
|        | ■充電表示用LEDが点灯しない        |     |
|        | ■サスペンド/レジュームできない       | 107 |
| 0      | こんなことをしたい・9            | 109 |
| 7      | システム全体                 | 110 |
|        | ■スピーカの音量を調節したい         |     |
|        | ■スピーカから音がでないようにしたい     |     |
|        | ■電源スイッチをオン・オフとして使いたい。  |     |
|        | ■CPUのスピードを遅くしたい(一時的)   |     |
|        | ■時刻・日付を修正したい           | 111 |
|        | 画面関連                   | 112 |
|        | ■CRTとの同時表示をしたい         |     |
|        | ■CRTとの同時表示をしたくない       | 112 |

# Appendix

| - |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Α | _ | n | 0 | - | ~ |   | 34 |
| ~ | u | _ | 6 |   | ч |   | _  |
|   | - | _ | _ |   | - | - |    |

| Appendix A システムの仕様         | 114 |
|----------------------------|-----|
| Appendix B ユーティリティとドライバソフト | 115 |
| ディスプレイ関連                   | 116 |
| ■LCD画面での表示                 | 116 |
| ■Windows用ディスプレイドライバのインストール | 116 |
| ICカード関連                    | 117 |
| ■CardSoftインストール            | 117 |
| パワーセーブ関連                   | 119 |
| ■POWER.EXE                 | 119 |
| ■APM                       | 119 |
| ■PMEXT.SYS                 | 119 |
| Appendix C システムメモリマップ      | 120 |
| Appendix C システムI/Oマップ      | 121 |

# START

# このセクションでは

#### ●このセクションでは

- WinBook Proの標準機能
- WinBook Proシステムに含まれているもの
- ・取り扱い上の注意
- さあ、はじめましょう
- ガイドの使い方
- 困ったときには

ソーテックWinBook Proコンピュータをお買い上げいただきまこと にありがとうございました。ソーテックWinBook Proコンピュータ はデスクトップコンピュータに匹敵する機能をA4サイズの中に凝縮 した、コンパクトで多機能なノートブックコンピュータです。 このガイドはソーテックWinBook Proコンピュータをどのように使い、維持するかについて説明しています。コンピュータをご使用になる前にどうぞ最初のセクションを注意深くお読みください。この セクションの終りにはこのガイドの残りの部分でカバーしている各項目について、あなたの経験の度合に応じてどのように進めばよいかの説明があります。

## WinBook Proの標準機能

- · Pentiumマイクロプロセッサ搭載
- 内蔵RAMは標準8MB
- ・32ピットローカルバス接続でWINDOWSアクセラレータ機能付きのVGAコントローラ 搭載
- · 256色DSTN10.4インチカラー800×600ドット解像度LCD搭載
- ・マルチ周波数モニタなどを接続時に、より高解像度のWindows表示がCRT上に可能
- ・LEDによる各種動作モード表示
- ・3.5インチ3モード内蔵フロッピーディスクドライブ
- キーボード組み込み型スティックポインタマウス機能
- ・取り外し可能な810MBハードディスクドライブ
- ·2枚まで装着可能な拡張RAMモジュール
- ·2枚まで装着可能なICカード用スロット
- ・16ビットサウンド機能と音声入出力端子装備
- · ACアダプタ、ACケーブル

# WinBook Proに含まれるもの

#### ■ハードウエア、アクセサリ

WinBook Proノートブックコンピュータを構成するために以下のようなハードウエアとア クセサリが含まれています。

- · WinBook Proコンピュータ本体
- ・取り外し可能なハードディスクユニット (本体に装着されています)
- 取り外し可能なバッテリバック (本体に装着されています)



バッテリバックは出荷時に絶縁紙をはさんで、本体に装着されています。4章のバッ テリバックの驚脱の項目をお読みのうえ、バッテリバックを取り外して絶縁紙を取り 去り、再び装着してください。

- ・ACアダプタ電源とACコード
- · 保証書
- ユーザ登録カード
- ・テックサポートFAXシート



1章ではこれらの品々の簡単な使い方について説明しています。2、3章そして4章にすすめばさらに詳しくコンピュータの各部について説明しています。

#### ■ソフトウエア

いくつかのユーティリティとオペレーティングシステム (OS) がハードディスクドライブ (以下HDD) ヘインストールされています。

#### · CARDSOFT、サウンドアプリケーションなど

PCMCIAカードを使用するためのドライバ、サウンド機能を利用するためのプログラム などいくつかの便利なプログラムがHDDにインストールされています。使用方法は APPENDIX Bに記述してあります。

#### · MS-DOS

このプログラムにより、基本的なコンピュータの操作つまり、情報をディスクに書いたり新しいディスクを使用できるよう準備することなどを行うことができます。 MS-DOS はあらゆるプログラムを実行させる機能を持ちます。 その他のオペレーティングシステムをコンピュータに組み込まない限り、コンピュータをスタートさせる度にいつも MS-DOSを使用することになります。

#### ・マイクロソフトWindows

DOS上で動作し、グラフィクスを用いて各種の用途に使用されます。 マイクロソフト Windows (以下Windowsと略します) により、アプリケーションの操作や、起動が簡単 になり、同時にいくつかのアプリケーションを走らせることができるとともにディスク 上のファイルの構成を管理することができます。

#### マイクロソフトWorks

このプログラムにより、ワードプロセッサ、データベース、表計算、パソコン通信(モデムは別途購入が必要です。)が行うことができます。このプログラムはあなたの仕事に大きく役立つでしょう。

#### ■ガイド

添付されているガイドにはソーテックWinBook Proコンピュータをスタートさせ、基本的 な使い方を知るために必要な情報が含まれています。

#### · WinBook Proユーザーズガイド (本書)

このコンピュータの起動方法、手入れ、おもな部品やユーティリティについて説明して います。またオペレーティングシステムの主な使い方についても説明しています。

#### ・マイクロソフトWindows & MS-DOSユーザーズガイド

Windowsの基礎から高度な使い方について説明しています。Windowsに対する操作は Windowsのアプリケーションの操作と共通する点が多いため、Windowsのアプリケー ションを使う前にこのガイドの基礎の2項目を読まれることをおすすめします。 MS-DOSの初歩的操作、コマンド、環境などについて合わせて説明してあります。 このセクションの終りにはWindowsとMS-DOSの主な機能について説明しています。

### システムソフトウエア

WinBook ProシステムのMS-DOS、Windowsのどちらも詳細に説明されたマニュアルが別 に添付されています。ここではこれらのソフトウエアについて簡単に理解できるように概 要を説明しています。

#### MS-DOS

MS-DOS (またはMicrosoft Disk Operating System、一般的にDOSと呼ばれています。) は コンピュータの電源をオンさせる度に通常スタートさせるプログラムです。このオペレー ティングシステムはその他のすべてのプログラム (Windowsを含みます。) のためにコン ピュータと直結した基本的な機能を管理するものです。

もしあるアプリケーションがあるデータをハードディスクもしくはフロッピーディスクから読み込む必要がでた場合、また画面に文字 (テキスト) やグラフィックを表示したいとき、MS-DOSがその目的に使用されます。

また、MS-DOSを直接使用することもできます。数十種のコマンドを"DOSプロンプト" (一般的にC:>) でタイプすることができます。ほとんどのコマンドはハードディスクあるいはフロッピーディスクに対して何かを行う命令です。以下のようなことができます。

- ディスクの内容を表示させる
- ディスクのファイルを管理する(コピー、消去、名前変更)
- ・システムのメモリを管理する

Windowsのアプリケーションのみを使用するなら、あなたがDOSのコマンドを直接触る機会はたいへん少ないでしょう。DOSのアプリケーションを使用する場合でもそれらのアプリケーションをスタートさせること以外にDOSコマンドをタイプすることは少ないでしょう。またアプリケーションの中で、それら自身があなたのデータを保存したり、コピーしたりするのに使われることがあります。

さらに詳しいことを知りたい場合にはMS-DOSのマニュアルをご覧ください。

#### Microsoft Windows

WindowsはDOSのもとで動作します。Windowsは一般的なアプリケーションプログラムではなく、オペレーティングエンバイロメント (操作環境) といわれるものになります。 Windowsの目的はアプリケーションを使うのをより簡単にすることにあります。またDOS にはないいくつかの機能を提供します。

Windowsにおいてコンピュータの画面は"デスクトップ (机の上)"と呼ばれます。Windowsの名前はデスクトップ上で使用されるファイルやプログラムを含む、四角い額縁または歌 (ウインドウ) から由来しています。

それぞれのプログラムや、ファイルはデスクトップ上に"アイコン"と呼ばれるもので表現 されます。マウスを使って各種の操作をアイコンに対して行うことができます (Windows ではマウスの代わりにキーボードによる操作を行うこともできますが、その効率や、操作 感はよいものではありません。Windowsを使いこなすにはマウスか、スティックポインタ がぜひ必要です)。たとえば、アプリケーションのアイコンにマウスのポインタ (矢印) を移動させ、マウスボタンを2回押す (ダブル・クリック) ことは、そのアプリケーショ ンをスタートさせることを意味します。

あなたは同時に1つ以上のアプリケーションをそれぞれのウインドウにおいて実行させる ことができます。最初はそれぞれのアプリケーションウインドウは画面 (つまりデスクトップ) いっぱいに広がっています。一番上にのっているものだけを見ることができます。しかし、あなたはこれらを小さくしたり、整列させたりすることができます。いちどきに1つのウインドウをアクティブにすることができます。しかしその他へも単純にクリックさせることで移ることができます。

ファイルもほかのアプリケーションのように、それ自身のウインドウにてオープンさせる ことができます。

その他のWindowsの特徴として、すべてのアプリケーションの基本的操作方法はすべて共通していることがあげられます。このことは1つのアプリケーションについてどのように作業するか習得すればその他にもまた適用することができるということを意味しています。同じ理由で、Windowsのアプリケーションを走らせる前にWindowsの基本を習得しておくことがもっとも良いことであるといえます。

Windowsのさらに詳しい内容を知りたい場合は、ソーテックWinBook Proパッケージに付属するマニュアルを参照してください。

#### Microsoft Works

Microsoft Worksにはワードプロセッサ、表計算、データベース、通信の4つのツールが入っています。ワードプロセッサツールにより、手紙や報告書などの文書を作成することができます。表計算ツールにより、表の作成や数値計算など数字を使ったいろいろな作業をおこなうことができます。またこの表のデータを元にしてグラフを作成することができます。データベースツールにより、さまざまなデータを記憶させてこれを活用することができます。記憶させたデータは目付順に並べ変えたり、必要なデータを取り出すことができます。通信ツールを使用して適用ネットワークや他のコンピュータとの間でデータのやり取りを行うことができます。電話回線を利用して通信を行うには別にモデムが必要になります。

### 取り扱い上の注意

WinBook Proシステムは高品質の材料から組み立てられています。 しかしながら、大きなシステムにくらべて小型軽量のこのシステムはよく持ち運ばれて使用されることと思います。 この点からみてあなたのデータが失われたりシステムがダメージを受けたりしないよう、以下に説明する各項目について特に注意を払ってください。

- ・コンピュータを落下させないでください。また重いものをコンピュータの上にのせないでください。
- どうしても必要なとき以外は、コンピュータの動作中、特にハードディスクやフロッピーディスクが動作中にはコンピュータを移動させないでください。また電源オフ直後10秒程度も移動させないでください(ハードディスクが完全停止するまで)。
- ACアダプタを使用しているとき、電源が100-240Vの範囲であることをお確かめください。このことは海外に持ち運んで使用したときに特に重要な項目です。電源電圧がこの範囲を越えている場合にはけっしてACアダプタを差し込まないでください。
- コネクタ類をつけたり、はずしたりするときにはその前にコンピュータの電源をオフしてください。
- ・直射日光の当たるところで長時間コンピュータを使用しないでください。高湿度の場所 (20-80%の相対湿度)やほこりの多い場所または濡れた手でコンピュータを使用しない でください。
- ・研磨材の入ったものや目の荒い布などで、ディスプレイの表面を拭かないでください。
- 振動を発生するもの、磁界を発生するもの、有機溶剤、腐蝕性のガスの近くにコン ビュータをおかないでください。保管できる温度の範囲は-10度から60度までです。
- · ACアダプタはソーテックWinBook Proコンピュータ以外には使用しないでください。
- ACアダプタのケースは分解しないでください。このACアダプタは修理するため分解することはできません。
- ACアダプタを着脱するときには、コードではなくケーブルのプラグを持って行ってく ださい。
- ・ACアダプタを温度、湿度の大きく異なるところにさらさないでください。
- ACアダプタをほこりや水気のあるところにおかないでください。また腐蝕性ガスのあるところつまり、有機溶剤などのあるところにおかないでください。
- ・ACアダプタを熱の発生する物のそばにおかないでください。また直射日光のあたる場所に位置しないでください。
- ACアダプタをなげたり、落としたりしないでください。また上に何ものせないでください。
- もし、ACアダプタから何かこげるような臭いがしたり、ACアダプタの表面がたいへん 熱いときには直ちにACコードを抜いてください。
- LCD (液晶ディスプレイ)の表面についたごみを取り除く場合にはやわらかい布を 使って、注意深く拭いてください。最寄りのコンピュータショップには画面を拭くた めに専用に作られた布が販売されていますので、これを利用することもできます。
- ・フロッピーディスクを掃除する場合には市販されている、3.5インチタイプの湿式のクリーニングディスクをお求めのうえ行ってください。

以下のソーテックの部品は定期的に交換していただく必要があります。

- ・充電式バッテリバック。 充電を行うことができなくなったときに交換します。 (4章 に詳しい説明があります。)
- ・リチウムバッテリ。このバッテリは内部の時計、カレンダに電源を供給しています。 コンピュータの電源をオフさせたあと、CMOSバッテリエラーが次の電源オン時に表示 されるようになったら、お求めの代理店に電池を交換するようご指示ください。



専用のバッテリバック以外のものをコンピュータを動作させるために使用すると、電池が破裂するなどの危険があります。 ソーテックの保証するWinBook Pro専用バッテリバックをお求めのうえ交換 してください。

Caution: There is a danger of explosion if you insert a battery other than the battery intended for use with this computer. Replace only with an WinBook Pro battery authorized by SOTEC WinBook Proに付属してくる各ガイドにはコンピュータをセットアップし、操作するため に必要なすべての情報が含まれています。 I 章ではWinBook Proを初めて使用する場合に どのようにしたらよいかを以下の各ステップにて説明しています。

#### 1) システムを構成する各部に慣れる

1章は、コンピュータの各部をどのように操作すればよいのか、知っておくべき概要を 説明しています。

#### 2) バッテリパックをコンピュータに組み込む

WinBook ProコンピュータはAC電源またはバッテリ電源のいずれでも動作させることができます。製品出荷のとき、バッテリバックは充電された状態ではありません。充電するには一度装着されているバッテリバックを取り外し、本体とバッテリバックの増子のあいだに挟まれている絶縁紙を取り除いてから再びバッテリバックを装着してください。

充電はACアダプタが接続されていれば、約2時間30分で完了します。 電池の装着方法 は1章の各部の概要の後に説明されています。

#### 3) システムの時刻と日付を設定する

1章の終りでシステムの時間と日付を設定する方法を説明しています。

これらのステップをへて、アプリケーションソフトウエアをシステムへインストールする準備が整います。

以下の表は始めるときにどこに説明があるかを知るための手掛かりとなります。 あな たが経験のあるユーザの場合でも、×マークのついている項目 (経験者向け) は確認 していただけるようお願い致します。

| 作業項目             | 説明の場所 | 経験者のかたは |
|------------------|-------|---------|
| 基本的なシステムの構成部品の概要 | 1章    |         |
| バッテリバックの装着       | 1章    | ×       |
| コンピュータの起動とセットアップ | 1章    | X       |
| データ格納メディアの取り扱い   | 2章    |         |
| キーボードを使う         | 3章    | ×       |
| バッテリを使う          | 4章    | ×       |
| 追加オブションを装着する     | 7章    | ×       |

# 本文中の表記について

dskcopy この字体で書かれている文字は示されているとおりにキーボー

ドからタイプされなければなりません。特に指示がなければ大 文字、小文字の区別はありせん。どちらでも使用することがで

きます。

System Configuration この字体で書かれた文字はコンピュータの画面に表示されてい

るものであることを示します。

○ この括弧でくくられた文字列はその文字の示すようなキー操作

を示します。 たとえば<Enter>は"Enter"と印字されたキーを押す

ことを示します。

<Ctrl>+<C> キーボードのキーはこの字体で記述されています。 複数のキー

を組み合わせて押すときには+でつなげています。この例では "Ctrlと印字されたキーとCと印字されたキーを同時に押す"こと

を意味しています。

! iiii

注意していただきたいことが書いてあります。



操作手順上または取りあつかい上必ず読んでいただきたいことが書いてありま す。



知っていると便利なことが書いてあります。

## 困ったときには

このガイドを参照してもソーテックWinBook Proコンピュータに関する問題が解決しない 場合には、以下のテクニカルサポートセンタにお問い合わせください。

#### 電話番号:045-661-7358

株式会社ソーテック テクニカルサポートセンタ 毎週 月曜日から全曜日の午前10時から午後4時まで(祝祭日をのぞきます。)

この番号にかける前に以下の項目を準備されているか確認してください。

- との代理店から購入されましたか?
- ・コンピュータのシリアル番号(製造番号)。これはコンピュータの底面に貼りつけてある、ラベルに印刷してあります。
- 問題のできるだけ詳しい内容
- コンピュータそのもの

その他の方法として、その問題の説明をこの製品に付属するテクニカルサポートFAXシート記入用紙に記入いただき、以下の番号宛にFAXで送付いただく方法もあります。

#### FAX番号:045-662-0656

株式会社ソーテック テクニカルサポートセンタ

また、書面の郵送または物品の送付の宛で先は以下のところへお願いいたします。 なお、ご発送の際には必ず購入時と同じ梱包 (梱包箱、パッキン)にてご返送願います。

郵便番号 231 神奈川県横浜市中区太田町4-55 横浜馬車道ビル 株式会社ソーテック テクニカルサポートセンタ



HDDを修理する場合はドライブのみの修理もしくは交換となります。記憶されている アプリケーション、データ等の保証、修復はいたしかねますので重要なものについて は必ずコピーをとるようお願いいたします。

esesses MEMO esesses

# First Step • 1

#### ●この章では

- コンピュータの開け閉め
- 部品の概要、電源とマイクロブロセッサシステム
- ・スティックポインタ
- コンピュータの起動
- 日付、時刻の設定
- コンピュータのリセット

この章はソーテックWinBook Proコンピュータの基本的構成品とどのようにプリンタや外部モニタのような周辺装置を接続するかについて説明しています。この章の最後ではまず最初に必ず行わなければならない、いくつかの特別な段階の操作方法を含めたコンピュータのスタート方法について説明しています。

その他のコンピュータを使ったことがある場合は、この章のいくつ かの項目は飛ばしたくなるでしょう。しかし、システムの構成品、 起動、システムコンフィグレーションの方法については一度目を通 しておいてください。

# コンピュータの開け閉め

もし以前の項目で説明した注意点をお読みになっていない場合はこの先に進む前にどうぞ 注意点をお読みになってください。

#### ■コンピュータを開ける

コンピュータを開けるときには以下の絵のようにコンピュータをおいてください。 ここにはコンピュータの両脇にスライド装置がそれぞれ1つずつあります。

1)コンピュータの前に向かって両方のスライド装置 (イラストに示すように) をスライド させます。



2)カバーをLCD画面の見やすい角度まで聞きます。ACアダプタが接続されていなければ 180度まで開けることができます。



#### ■コンピュータを閉じる

コンピュータを閉じるには単純にカバーをもとの位置に戻し、ラッチがかかるまで、やさ しく押します。 (カバーを閉じるときにコンピュータがオンの状態だったときはコン ピュータは、後で説明するサスペンド状態に入ります。作業を続ける場合はカバーを開 け、何かキーを押します。)

カバーを閉じてからコンピュータがサスペンドまたはLCDオフになるまで約10秒かかります。



# WinBook Pro各部の外観説明

#### ■左前から



各LEDにはシンボルマークが刻印されています。各シンボルマークは以下の表のような対応となっています。それぞれのLEDの意味はこのあと説明されています。

| 5          | 充電状態  | <u> 169</u>       | CPU状態     |
|------------|-------|-------------------|-----------|
| $\bigcirc$ | 電源状態  | 1                 | NUMロック状態  |
| 8          | HDD状態 | Α                 | CAPSロック状態 |
| O          | FDD状態 | $\overline{\bot}$ | SCRLロック状態 |

#### 1. LCD画面

LCD画面はLCDの背後にある照明により照らされ、コンピュータの使用中は通常点灯しています。電池の使用時間を引き伸ばすために指定した数分のあいだコンピュータが使用状態にないとき、自動的に照明装置を切ることができます。何かキーを押せば元の使用できる状態に戻ります。 (5章の "システムコンフィグレーション" の項目を併せてお読みください。)

#### 2. LCD画面の輝度調整ノブ

LCD画面の明るさを調整するために使用します。見やすい明るさに調整してください。 ただし、明るくすればするほど電池を消耗します。



WinBook ProのLCD画面輝度はバッテリ動作中は輝度が自動的に最低に設定されます ので、LCD画面の輝度調整ノブでのコントロールはできません。

#### 3. LCD画面のコントラスト調整ノブ

LCDのコントラストを調整するために使用します。見やすいコントラストに調整してください。



#### 4. ステータスLED

ここに並ぶ数個のLED (発光ダイオード) はWinBook Proの動作状態を示すために設けられています。



#### 1) HDDアクセス

HDDの使用中にこのLEDが点灯します。



このLEDが点灯中にコンピュータの電源をオフにしてはいけません。

#### 2) FDDアクセス

フロッピーディスクドライブ (以下FDD) の使用中にこのLEDが点灯します。

#### 3) CPU状態表示

CPUのスピードに応じてLEDの色が変化します。緑色に点灯しているとCPUは通常のスピードで動作しています。パワーセーブ機能あるいはCPUスピードをLOWスピードに 設定すると、オレンジ色に点灯します。

#### 4) NUMロック

NUMロック状態にあると、このLEDが点灯します。この状態のときエンベデッドキー パッド部分が使えるようになります。 (3章も併せてお読みください。)

#### 5) CAPSロック

CAPSロック状態にあることを示します。このとき、アルファベットキーはシフトキー を押さずに大文字を入力することができます。

#### 6) SCRLロック

SCRLロック状態にあることを示します。このモードにおける使い方はアプリケーションプログラムによって異なります。

#### 5. HDDスロット

HDDカートリッジがここに収納されます。後述する、HDDカートリッジ取り出しボタンを押すことにより、HDDカートリッジを前に引き出して、取り外すことができます。



コンピュータがオンになっている間はHDDカートリッジを取り外さないでください。

#### 6. キーボード

キーボードに関しては3章にある説明をお読みください。

#### 7. 電源スイッチ

このボタンを押すことで、コンピュータをサスベンド・レジュームさせることができま す。

また、パワーマネジメントメニューの設定により、このボタンを押すと電源をオン、オ フさせることができます。パワーマネージメントメニューの操作方法については5章シ ステムコンフィグレーションのパワーマネジメントメニューの説明をお読みください。



ハードディスク(HDD)やフロッピーディスクドライブ(FDD)を使用中に電源をオフにしたり、コ ンピュータを動かしたりしないでください。電源をオフにした後、再び電源を投入する場合は15秒以 上まってください。

#### 8. 拡張RAMエリア

このカバーを持ち上げることにより、拡張RAMモジュールを装着あるいは取り外すことができます。その方法について詳しくは7章の説明をお読みください。

#### 9. スティックポインタ

キーボードの中央にある小さな突起がスティックボインタです。この装置はマウスの代わりにプログラムの中で使用することができます。突起の先端に指を軽くのせてカーサを動かしたい方向に軽く押します。詳しい使い方についてはこの章の後半をお読みください。

#### 10. リセットスイッチ

システムをリセットする場合にこのボタンを押します。この動作により、使用している すべてのどんなプログラムもデータをセーブせずに終了し、システムがDOSを再プート します。一般的にシステムが "ハング (凍結してしまう)" 状態のときか、キーボード からの入力に対して反応しなくなってしまったときにのみ使用します。

#### 11. 電源LED

コンピュータの電源がバッテリのみで使用時にオン状態にあると、緑色に点灯します。 バッテリ使用時にバッテリパックの残量が少なくなると、オレンジ色に点灯変化しま す。ACアダプタ入力が接続されている場合、黄色に点灯します。システムがサスペン ド状態にあるとLEDはそのときの電源条件の色にて点減します。

#### 12. 充電LED

このLEDは現在の電池の充電の状態について表示を行います。

電池が充電中はオレンジ色に点灯します。

電池が満光電になると、緑色に点灯します。

充電中になんらかの異常が発生してそれ以上充電が継続できなくなった場合は消灯します。また電池のみでACアダプタから給電されていないときも消灯しています。

#### 13. ICカードスロット

このICカードスロットにPCMCIA規格準拠のICカードを装着して使用することができます。PCMCIAカードを使用するときにはソケットサービス、カードサービスを始めとするプログラムをインストールする必要があります。詳しくは7章の説明をお読みください。

#### 14. FDD

ここから3.5インチフロッピーディスクを挿入します。フロッピーディスクを抜くとき にはFDDの左側にあるボタンを押してください。



FDD使用中LEDが点灯している間はディスクを取り出さないでください。

#### ■右前から

サウンド機能に関連する説明は6章の説明をご覧下さい。



#### 1. 内蔵スピーカ

36mm径の薄型スピーカ (モノラル) がここに内蔵されています。 コンピュータの中で 生成される音がここから出力されます。音量は<Fn>+<F2>キーにで大きく、<Fn>+<F3> にて小さくすることができます。

#### 2. SPEAKER (外部スピーカ) 端子

外部スピーカをお持ちですと、外部スピーカのケーブルをここに接続して、より音質の良いサウンド機能 (ステレオ) を利用することができます。 音量は<Pn>+<P2>キーにて大きく、<Pn>+<P3>にて小さくすることができます。



ヘッドフォンまたはイアフォンの利用はおすすめできません。 コンピュータの設定条件がわからないで使用すると、期待しない大きな音がヘッドフォンから出力される場合があり、最悪の場合、あなたの耳に聴力障害を起こす可能性があります。

#### 3. MIC IN (マイク入力) 端子

マイクをお持ちの場合、マイクのケーブルをここに接続して外部の音をWinBook Proの中に取り込み利用することができます。

#### 4. LINE IN (ライン入力) 端子

CDブレーヤなど音響装置の出力をこの端子に接続することでその音をWinBook Proの中に取り込み利用することができます。

#### ■後ろ右から



#### 1. DC入力コネクタ

ACアダプタをここへ接続します。

#### 2. 周辺機器接続ポート

周辺機器を接続する各ポートがこのふたの中にあります。ノブを下げながら、ふたを開けてください。

#### ■底面から



#### 1. バッテリ装着エリア

このエリアにバッテリバックを被着します。

#### 2. バッテリバック取り出しボタン

バッテリバックを取り出すときにこのボタンを押します。



コンピュータの動作中にバッテリパックを取り出さないでください。

#### 3. HDDカートリッジ取り出しボタン

HDDカートリッジを取り出すときにこのボタンを押します。



コンピュータがオンしている間はHDDカートリッジを取り出さないでください。

#### 4. ファームウエア格納部分カバー

コンピュータの基本動作を決定するプログラムの書き込まれたICが、このカバー下に装

着されています。この部分はソーテックテクニカルサポートセンタでのみ使用する目 的に用意されているので、開けないでください。

#### ■周辺装置への接続部

周辺機器の接続方法については7章をお読みください。各ポートにはシンボルマークが刻 まれています。各シンボルマークの意味は以下に示すとおりです。





#### 1. シリアルポート

シリアル接続のケーブルを経由して、外部モデムなどのシリアル周辺機器を接続します。このボート (COM PORTA) は通常では "COM!" (アプリケーションが指定するシリアルデバイス番号のこと) に設定されていますが、5章で説明するようにシステムコンフィグレーションにてCOM1からCOM4まで設定することができます。

#### 2. 外部CRTポート

外部CRTを接続します。

#### 3. プリンタポート

パラレルプリンタをプリンタケーブルを経由して接続することができます。このポート は通常では"LPTI" (シリアルポートと同様なポートの設定番号) に設定されていま すが必要があれば5章で説明するようにシステムコンフィグレーションにてLPTIから LPT3まで設定することができます。

#### 4. 外部キーボード・マウスポート

外部用PS/2キーボードを接続することができます。また別途市販のキーボード・マウス アダプタを使用すればPS/2マウスを接続することもできます。7章の説明をお読みくだ さい。

#### 5. ICカードポート

PCMCIA規格タイプ2のICカードを2枚まで装着することができます。タイプ3のカード の場合は下のスロットに1枚装着することができます。7章の説明をお読みください。 WinBook Proコンピュータはスティックポインタを装備しています。スティックポインタはWinBook Proのキーボードの中央 "G" "H" "B" の各キースイッチの間に位置しています。マウスを使用するプログラムの場合には、画面上のポインタを希望の位置に移動するよう、スティックポインタの先端に指を触れ、軽く上下左右方向に押してください。また、本体の前面にある左右のボタンはマウスの左右のボタンにそれぞれ相当します。スティックポインタは、どちらかの手の人指し指で操作します。好みによってどちらかの中指で操作することもできます。マウスの場合と同様に、ポインタを動かしたい方向に軽く押してやります。スティックポインタそのものは固定されており、指で押しても動きません。スティックポインタに指により加えられた圧力を自動的にコンピュータが検出して、マウスと同様の動きを制御します。

スティックポインタ(マウス)の使い方についてはそれぞれのアプリケーションプログラ ムのガイドを参照してください。



#### ■スティックポインタの設定

スティックポインタはPS/2マウスと互換性があります。

- 外部キーボードボートにPS/2マウスを直接接続した場合は、内部のスティックボインタは禁止され、外部に接続したPS/2マウスが優先して動作します。
- ・外部キーボードポートにキーボード・マウスアダプタを経由してPS/2マウスを接続した 場合は、スティックポインタと外部に接続したPS/2マウスを同時に使用することができ ます。
- 外部シリアルポートにシリアルマウスを使用したときには、内部のスティックポインタを禁止設定にしないと、使用するプログラムによってはうまく動作しない場合があります。このようなときは、システムコンフィグレーションプログラムを呼び出して、StickPointerをDisableにしてください。5章の説明をお読み下さい。

WinBook Proコンピュータは、専用ACアダプタまたは、充電可能なバッテリパックに よって動作します。



ACアダプタが装着されてから約2時間30分で、バッテリバックは満光電の状態になります。

バッテリバックの使用方法の詳しい内容は4章をお読みください。

WinBook Proコンピュータはこのほか内部にリチウム電池を装着しています。この電池は WinBook Proの時計、カレンダとシステムコンフィグレーション内容を保持するために使 用されています。

## マイクロコンピュータシステムについて

WinBook Proコンピュータは、Pentiumマイクロプロセッサを搭載しています。クロック スピードは選択できます。遅いクロックスピードは電池の使用時間をより長くするために 選択することができます。

一時的にクロックスピードを選択することができます。単に<Fn>+<T>を押してください。(システムは常に速いクロックスピードで動作します。<Fn>+<T>を押すことで遅いスピードに落とすことができます。もう一度<Fn>+<T>を押すと速いクロックスピードに戻ります。)

### コンピュータをスタートさせる

コンピュータをオンする前に、周辺機器をすべて接続しておかなければなりません。周辺 機器の解説については7章の説明をお読み下さい。

このセクションでは以下の段階を知ることができます。

- ・ソーテックWinBook Proコンピュータを最初に使用するとき
- 内部時計、カレンダの時刻、日付を設定するとき

#### ■ここで必要なもの

- · WinBook Proノートブックコンピュータ
- ・専用ACアダプタ
- ・付属のACコード

#### ■ACアダプタの接続



WinBook Proコンピュータに添付されたACアダプタ以外は絶対に使用しないでください。

ACアダプタを接続します。

コンピュータの出荷時にはバッテリバックは空の状態になっているので、コンピュータを スタートさせるときにはACアダプタを用いることが必要です (バッテリバックについて の詳しい内容は4章の説明をお読みください)。



バッテリパックは出荷時に絶縁紙をはさんで、本体に装着されています。4章のバッ テリパックの鶯説の項目をお読みのうえ、バッテリパックを取り外して絶縁紙を取り 去り、再び装備してください。

ACアダプタのケーブルを、コンピュータの後ろにあるDCINコネクタに差し込みます。 ACコードの一端をACアダプタに差し込み、もう一端をコンセントに差し込みます(100Vから240V単相の交流)。



#### ■ACアダプタの仕様

入力電圧 100-240ボルト単相 交流 (自動電圧切り替え)

入力電流 1アンペア

周波数 50または60ヘルツ

出力電圧 19ポルト 出力電流 2.5アンペア 動作温度範囲 5-35℃

#### ■コンピュータの電源を入れる

コンピュータをまだ開けていない場合は、コンピュータのカバーの両脇にある突起をコンピュータの前に向かってスライドさせながら、カバーを持ち上げ開いてください。 バッテリバックがコンピュータにすでに装着されている場合は、コンピュータの中央奥の 四のLEDがオレンジ色に点灯します。この点灯は、バッテリバックが装着され、充電が 行われていることを示します。(4章の充電の項目も併せてお読みください。) キーボードの右側上部にある電源スイッチを押して、はなします(同じ動作で、コンピュータの電源をオフさせることができます)。





HDDまたはFDDがアクセス中であるときには絶対に電源をオフさせないでください。電源をオフしたあとは少なくとも15秒以上待ってから、再度オンさせてください。

#### ■最新情報をよむ、バックアップを取る

数秒後、システムは自己診断機能を自動的に走らせ、その結果を画面に表示します。その 後システムは以下のような"ようこそメッセージ"を表示します。

この状態でLCD右側にあるノブを回して、コントラストと輝度を見やすいように調整して ください。

Pentium model

ようこそ

WinBook Proをお求めいただきまことにありがとうございます。 わたしたちのコンピュータを御利用になり、お客様の仕事、生活が一層発 展されることを期待しています。

株式会社ソーテック

なにかキーを押すとバックアップディスケットの作成の作業に移ります。 バックアップ作業後、以下のようにタイプするとユーザーズガイドに記さ れていない、最新の情報を知ることができます。

README<Enter>

システムのハードディスクに標準出荷として格納されているプログラム、データの内容は 万が一のときのためディスケットにバックアップがとれるようになっています。 メッセージにしたがって最初にバックアップを取っていただくことを強くおすすめしま す。

#### ■内部カレンダ、時計を設定する

WinBook Proコンピュータは内部に時計、カレンダ機能を持ち、常時これが時を刻んでいます。この情報はデータファイルを作成したり、変更したときなどに利用されます。 一番最初にコンピュータをスタートさせたときには日付・時刻は合っていません。日付・時

一番最初にコンピュータをスタートさせたときには日付・時刻は合っていません。日付・時 刻を設定するにはDOSコマンドのDATEとTIMEを使用してください。(システムコン フィグレーションにて日付・時刻を合わせることもできますが、DOSコマンドを使用した ほうがより簡単です。)

以下の各ステップは内部時計・カレンダを設定する方法を示しています。DOSプロンプト にてはじめてください。

#### 1) DATEとタイプして<Enter>を押してください。

現在の日付が表示され、あなたが新しい日付をタイプするのを待っています。 -英語DOS-

Current date is Thu 05-23-1995

Enter new date (mm-dd-yy) :\_

-日本語DOS-

現在の日付は1995-05-23 (火) です。

新しい日付を入力してください。 (yy-mm-dd):

正しい日付が表示されている場合には<Enter>を押して、本コマンドを終了させてDOS プロンプトに戻します。もしシステムの日付を変更するなら、

#### 2) 現在の日付をタイプして<Enter>を押します。

月、日付には1または2ケタの数字を、年には西暦下2ケタの数字をタイプしてください。それぞれの間にはハイフンをタイプしてください。

#### 3) TIMEとタイプして<Enter>を押してください。

現在の時刻が表示され、新しい時刻をタイプするのを待っています。

-英語DOS-

Current time is 11:23:02.06

Enter new time:

-日本語DOS-

現在の時刻は11:23:02.06

新しい時刻を入力してください。

正しい時刻が表示されている場合には<Enter>を押して、本コマンドを終了させてDOS プロンプトに戻します。システムの時刻を変更するなら、

#### 4) 現在の時刻をタイプして<Enter>を押します。

時間、分、秒をそれぞれ2ケタの数字でコロン ":" で区切りながらタイプしてください。 (24時間表記)



急にシステムの画面が消えて驚かれるしまうことがあるかもしれません。多分あなた はパッテリで動作させていてシステムが自動的に省電力状態になったところをご覧に なったのだと考えます。キーを何か押せばまた元の画面に復帰するはずです。省電力 モードの設定のしかた、使い方については4章のパッテリで動作させる、5章のシステ ムコンフィグレーションの項目をお読みください。

### コンピュータをリセットする

コンピュータが何の反応も示さなくなってしまったときには、システムの電源をオフにし 再度オンにする代わりに、リセットをかけることができます。ただし、リセット操作はシ ステムがサスペンド状態にあるときも含めてすべてのRAMの一時的な記憶をすべて消去 するので重要なデータはあらかじめディスクにセーブしておくことをおすすめします。 MS-DOSにおいては、キーボードの<Ctrl>と同時に<C>を押す、または<Break>を押すこと により、プログラムの実行を中止し、MS-DOSのコマンドプロンプトに戻ることができま す。エラーがおきてしまった場合、リセットをかける前にこの方法を一度試してみてくだ さい。



リセット以外のいかなる方法によってもプログラムから抜け出すことができない場合をのぞいて、リセットをかけないでください。一部のプログラムには新しいデータをセーブする場合、正規の方法でプログラムを終了させなければならないプログラムがあります。このようなプログラムを使用していてリセットをかけると、データの消失につながる場合があります。



キーボードからコンピュータをリセットする場合は、<Ctrl>+<Alt>+<Del>の各キーを同時 に押してください。

もし、キーボードが反応しない場合には、リセットボタンを押してください。まちがえて リセットがかからないように、このスイッチは意識的に押しにくいように設計されていま す。このスイッチを押す場合にはボールペンの先かクリップをまっすぐにしたようなもの で押してください。リセットをかけると画面は一時的に表示が消え、その後コンピュータ はMS-DOSを再びロードします(ハードディスクまたはフロッピーディスクにMS-DOSが 書き込まれている場合)。

# MEMO .....

# ディスクドライブ・ 2

#### ●この章では

- ハードディスクドライブの手入れと取り扱い方
- ・フロッピーディスクドライブの手入れと取り扱い方

ソーテックWinBook Proコンピュータには2つのディスクドライブが 装着されています。

- ·2.5インチ着脱可能なハードディスクドライブ (HDD)
- ・3.5インチ3モードフロッピーディスクドライブ (FDD)

### ハードディスクドライブ

WinBook Proコンピュータに装着されているハードディスクドライブは、工場組立時にす ぐに使用できるようにパーティションとフォーマット処理がされています。またWDOS、 WWindows、と名付けられたサブディレクトリが作成され、DOSやWindowsのファイル類 がすでにコピーされています。

WinBook Proコンピュータのハードディスクドライブは取り外しが可能です。将来さらに 大容量のハードディスクドライブが用意されたときに交換することが可能です。また、別 にハードディスクドライブを用意し、そこへ各種のアプリケーションを用意して必要に応 じて交換したり、フロッピーディスクを経由してデータをコピーし、そのハードディスク ドライブを安全のため別の場所へ保管しておく事なども可能です。



ハードディスクドライブをなげたり、落としたりしてはいけません。また振動や、磁界の発生するもの(テレビやステレオのスピーカなど)の近くにおかないでください。

#### ■ハードディスクを取り外す



ハードディスクを取り外す、あるいは装着する前に必ずコンピュータの電源がオフになっていること をお確かめください。サスペンド状態でもいけません。またソーテックの純正ハードディスクをご使 用ください。

#### ■ハードディスクドライブ(以下HDD)を取り外すには

コンピュータの電源をオフにしてください(コンピュータはサスペンド・レジューム状態ではいけません。詳しくは4章の説明をお読みください)。コンピュータ底部にあるHDDカートリッジ取り出しボタンをしっかり押し込んでください。さらにもう一方の手でHDDの下部の前面側を持ちながら、前に向かってゆっくり引き出します(このときHDDを落としたりしないよう十分注意してください)。



#### ■ハードディスクドライブを装着する

ハードディスクドライブ (HDD) を装着するには

- 1)コンピュータの電源をオフにする(サスペンド・レジュームモードではいけません。詳しい内容は4章の説明をお読みください)。
- 2)HDDの装着スロットにHDDを静かにスライドさせながら挿入します。底面のHDDイジェクトボタンがたいらになるまで、ゆっくり押し込みます。HDDは図に示すような方向にしか装着できません。HDDが簡単に挿入できないようなときには決して力をこめずに、もう一度正しい向きにHDDの向きを入れ替えてください。

ドライブを装着し終えたら、システムを使用する前に必ずシステムコンフィグレーション を行わなくてはなりません。ハードディスクに関するセットアップは自動的に行うことも できますし、自分で設定することも可能です。詳細の設定方法については5章のHard Disk の項目をお読みください。

### フロッピーディスクドライブ

WinBook Pro本体に内蔵されている3.5インチフロッピーディスクドライブユニットは、3 モードにて動作可能なため720KB/1.2MB/1.44MBにて動作します。詳しい使用方法につきましてはMS-DOS6.2/Vのユーザーズガイドをご参照ください。

#### ■フロッピーディスクの取り扱い方

3.5インチフロッピーディスクはたいへん弱いものです。取り扱いにあたっては十分注意 を払ってください。装着してあるフロッピーディスクを使用しつづける場合でも、コン ピュータの電源をオフするときには必ずその前に3.5インチフロッピーディスクドライブ (以下FDDと省略)のイジェクトボタンを押してフロッピーディスクを取り出し、保存に 適当な場所に保管してください。以下に示すのはフロッピーディスクの取り扱いに関して の注意事項です。

| テレビや電機モータのような、電磁気を発生する物のそ<br>ばにおかないでください。                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 特に車の中のような直射日光にあてたり、高温の場所に<br>おかないでください。温度の高いところにおかないでく<br>ださい。                              |  |
| 内部の記録メディアに傷を付けるおそれがあるため<br>シャッタを開けないでください。                                                  |  |
| ラベルを貼りつける場合には、専用のエリアにお貼りく<br>ださい。(一段へこんでいます。) また、別のラベルを<br>貼るときには重ねて貼らず、前のラベルをはがしてくだ<br>さい。 |  |

#### ■データ書き込みを禁止する

通常、FDDに装着されているフロッピーディスクは、データの書き込みも読み出しもでき るようになっています。そのフロッピーディスクのデータを上書きあるいは消去したくな いならば、そのフロッピーディスクを、書き込み禁止にすることができます(ライトプロテクトする)。

ライトプロテクトを行うにはフロッピーディスクの裏側を上にします(フロッピーディス クの中心に金属の円盤が見えるほうが裏側です)。一方のカドに下図のようなプラスチッ クの移動させることのできるノッチがあります。







書き込み禁止状態

書き込み禁止ノッチが"上側"になっているとき(上図の左がわの状態)は、フロッピー ディスクをフォーマットしたり、書き込んだり、その上のファイルを消去することができ ます。

書き込み禁止ノッチが"下側"になっている(四角い穴が開いている状態)と、フロッ ビーディスクのデータを消去したり、上書きしたり、どんなデータも追加することはでき ません。

#### ■フロッピーディスクのFDDへの出し入れ

フロッピーディスクを装着する場合は、ラベル面を上側にし、シャッタのあるほうをさき にFDDの中に挿入します。フロッピーディスクを正しく装着できた場合は、FDDイジェク トボタンが飛び出します。フロッピーディスクを取り出すときにはFDDイジェクトボタン を押して、フロッピーディスクを取り出します。



#### ■3モードFDDの使用方法

WinBook ProはMicrosoft・MS-DOS・Version6.2/Vの3モード対応ユーティリティ (1024FD)をサポートしています。

汎用的なDOS/V機にて使用可能なフォーマット720KBと1.44MBに加えて1.2MBフォーマットのフロッピーディスクの読み書きを可能にします。

WinBook Proを3モード対応にするには2通りの方法があります。

#### 1. CONFIG.SYSに組み込む方法

CONFIG.SYSに下の1行を追記します。 DEMCE=C:\\*DOS\\*\1024FDEXE

#### 2. MS-DOSプロンプト上にて組み込む方法

DOSプロンプト状態にて下記のコマンドを入力します。 1024FD<finter>



1024FDユーティリティは1.2MBのフォーマットディスクのリード/ライトのみをサポートするもので、フロッピーディスクのフォーマットは行えません。また、フロッピーディスクからの起動も行えません。



1024FDが組み込まれている状態の時WindowsのDOSプロンプトモードにてCOPYコマンドを使用する場合には、ベリファイオブション N は使用しないでください。Windowsが異常動作して、FDD データが破壊されたり、実行中のアプリケーションが強制終了される可能性があります。

# \*-ボード· 3

#### ●この章では

- キーボードの各部
- キーボードを使う
- エンベデッドキーを使う
- ・システムファンクションキー(システムの機能活用のための特別キー組み合わせ)
- 日本語入力

ソーテック $WinBook\ Pro$ とコミュニケートするために、キーボードは大切な役割をはたします。

ソーテックWinBook Proのキーボードは、拡張日本語キーボード (106キー)と互換性を持っています。この章ではこのキーボードを使いこなすための方法を説明します。 以下の因はWinBook Proコンピュータのキーボードをあらわしています。



以下の各部分はそれぞれ次のように機能します。

#### ■ファンクションキー (F1...F12)

各プログラムにより、これらのキーはファイルをセーブ、ロードしたり、オンラインヘル ブを画面に表示させたり、プログラムを終了させたりします。DOSにおけるこれらのキー の機能は(その他にプログラムを動作させていない状態で、)MS-DOSのマニュアルに説 明されています。

#### ■文字入力キー

英数字またはカナ数字キー (アルファニューメリックキー) ともよばれます。これらの キーは、この章で説明する使い方をのぞき、ちょうどタイプライタと同じ使い方をしま す。

#### ■カーサキー

カーサはタイプする文字が次に表示される場所を示す、画面上の小さなシンボルです。 DOSとDOSのアプリケーションにおいてはそれは通常点減する下線(アンダーライン)で す。Windows、またそのアプリケーションにおいてはそれは一般的に"カーソル" と呼ばれ、たての線として表示されます。アプリケーションプログラムはカーサキー(またはマ ウス)を使用してファイルの中身を画面に表示し、処理を行いたい場所を指定するのに使用されます。

#### ■その他のキー

いくつかのその他の機能キーについて、この章の中で説明されています。 この章の終わりにシステムの機能について説明を行っています。このセクションではマイ クロプロセッサのスピードの変更や、システムコンフィグレーションをよびだすなどの操 作についてのキー組み合わせ (キーコンピネーション) を一覧にしています。 多くのキーの機能は、使用しているアプリケーションプログラムによって変わってきます。このセクションではほとんどのMS-DOSコマンドで共通であり、また一般的なアプリケーションプログラムでも通用する使い方を解説しています。

このキーボードはDOS/V上でのキー操作に対応しています。

日本語入力に関する詳しい内容は"日本語入力"の項目をお読みください。

#### ■文字入力キー群

文字と数字をタイプするのにこれらのタイプライタキーを使用します。ただし、文字 "I" と数字 "I" 文字 "O" と数字 "O" を混同しないように注意してください。コン ピュータはこれらの文字と数字は"違うもの"として区別します。間違えて入力するとコン ピュータの処理結果として期待とちがったものになります。

#### ■編集キー

編集に使用するキー群は一般的なワープロ、タイプライタでの使い方と共通です。



<スペースパー>キーを押すことにより、現在のカーサのある場所にスペース を挿入し、カーサを1スペース分右に移動します。



通常は<Tab>(タブ)キーを押すことにより、カーサを次のTabストップまで移動させます。一部のプログラムでは、Tabキーを押すことにより、画面上の次の項目に移動するように使われることもあります。<Shift>+<Tab>によってカーサを1つ前のTabストップに移動させることができる場合もあります。



«Enter» (エンター) キーを押すことによる動作は各アプリケーションによりかなり異なります。アプリケーションによっては、タイプライタのキャリッジリターンと同じ動作をする場合もあります。つまり、カーサは1行下にさがり、画面の一番左に移動します。その他のケースでは、《Enter》はコンピュータで動作しているプログラムの動作を決定させるように使われます。たとえばEnterにより、新しい画面を表示させたり、書類をプリンタに出力したり、などです。



ほとんどのプログラムで、Backspace (バックスペース) キーはカーサを1スペース分左に動かし、その場所にあった文字を消去します。



<Del> (デリート) キーはふつうはカーサのあるところの文字、または右側の 文字を消去し、右側の残りの文字列を左に移動させます。



使っているアプリケーションプログラムがカーサ移動機能を持っている場合、ソーテックWinBook Proのキーボードはカーサを動かすために2つの方法 を提供しています。

- ・右下にある、4つのカーサ移動キーを使う
- <Fn>+<PgUp>、<PgDn>、<Home>、<End>とて移動する(多くのアプリケーションプログラムはまたカーサを移動させるためにマウスまたはスティックポインタを使うこともできるようになっています。)

各キーはそのキーに印刷されている矢印の方向に側面上のカーサを移動させ るのに使用します。ほとんどのアプリケーションにおいて、これらのキーを 用いてカーサを移動させても側面の内容は変化しません。

また<Fn>+カーサキーにて画面のページ切り替えのキーの機能として使用することができます。それぞれのキーの前面に四角で囲んであるように機能します。

#### ■シフトキーなど



これらのキーはその他のキーと組み合わせて使用されます。ほとんどのアプ リケーションではこれらのキー単体を押しても何の動作もできません。こう いったキーとして<Shift> (シフト)、<Ctrl> (コントロール)、<Alt> (オル タネート、オルトとも言います。)、<Fn> (エフエヌキー、ファンクション キー (FIからF12) と区別するためこのように言います。)があります。使用 する場合はその他のキーと共に押すようにします。たとえば<Ctrl>+<C>を入 力する場合は、<Ctrl>を押しながら<C>のキーを押します。

ほとんどのプログラムでは、英数モードにて<Shift>はちょうどタイプライタのシフトキーと同じ使い方をします。つまり、大文字を入力したいときにはその文字のキーと共に<Shift>を押します。しかしながら、CAPSロックの状態にあるときには<Shift>と共に文字キーを押すと小文字が入力されます。また四角で囲まれたキー<NumLk>、<ScrLk>、<Home>、<End>、<PgUp>、<PgDn>は<Fn>と組み合わせることで機能させます。

またフルキーボード (106キー) の右コントロールキーは<Pn>+<Ctrl>にて入 力できます。

#### ■トグルキーのなかま

トグルキーと呼ばれるこれらのキーは、1回押すことにより、それぞれのキー も持つ2つの状態を切り替えることができます。ステータスLEDは3つの標準 トグルキーの現在の状態を表示してくれています。各LEDが点灯していると きはその状態が有効になっていることを示します。また日本語入力特有のト グルキーについては、"日本語入力"にて詳しく説明しています。



英数モードにてShiftを使用せずに大文字(A-Z)を入力したいときには、 <Shift>+<CpLk>を押してください。CAPSロックがオンのときに<Shift>を使 うと小文字が入力されます。CAPSロックはそのほかのシフト可能な文字に対 しては影響を出しません。たとえば4をCAPSロックがオンのときに押すと4が 入力されます。\$は入力されません。



NUMロックをオンにすることによって、エンベデッドニューメリックキー パッドを使用できる状態にします。ニューメリックキーパッドの使い方につ いではこの章の後半にある、"エンベデッドキーパッドを使う"の項目をお読 みください。



一部のプログラムでは、SCRLロックによってカーサの制御に関する動作が変 わったりします。たとえば、 □ はカーサを一行下に移動させるのではな く、カーサを動かさずに表示内容を1行分上に移動させるように変化します。

Insert

文字をタイプすると、通常はカーサのある場所に文字がインサートされて、 その他の文字は石に押されて移動してゆきます。いくつかのプログラムでは "タイプオーバ(上書き)"のモードを提供しています。この場合、タイプさ れた文字はすでにあるカーサの上にある文字を書き換えていきます。このよ うなプログラムの場合、一般的にこの<Insert>キーを使ってタイプオーバ(上 書き)モードとインサートモードを切り替えることができます。通常はこの 場合、インサートモードなのかどうかを示すため画面に表示が現われます。

#### ■ファンクションキー



ファンクションキーはキーボードの一番上の行にあります。これらのキーの 機能はあなたの使用しているプログラムにより決められます。

MS-DOSでは、たとえば<F3>を押すことにより直前にDOSプロンプトであな たがタイプしたコマンドをもう一度表示させることができます。<Enter>を押 すことでもう一度このコマンドを実行することができます(<Backspace>にて 消すこともできます)。

#### ■エスケープキー



<Esc>キーは"エスケープ"キーとよび、それぞれのアプリケーションプログラムによっているいろな目的に使われます。いくつかのプログラムでメニューを表示しているときに<Esc>を押すと現在のメニューをぬけだし、一つ段階の高いメニューに移ることができます。

DOSにおいてはコマンドをタイプしたあとに(<Enter>を押す前に)<Esc>を押せばバックスラッシュ(日本語モードでは¥)を表示させてこのコマンドをキャンセルすることができます。ここで<Enter>を押せば、DOSプロンプトに戻ることができます。



キーボードの中で、エンベデッドキーパッドの部分は2つの違った使い方があります。

- ・通常の使い方 (J.Kのキーなど)
- 数字キーとして使う (0-9や+、一など) ほとんどの場合文字入力キーとしてこれを使う事になるでしょう、けれども書類やスプレッドシートの中で、たくさんの数値を入れたい場合にはNUMロックモードにしてこのエンベデッドキーを使うことができます。それではそのモードについて説明します。

#### 数値データの入力

エンベデッドキーパッドを数値キーとして使用することにより、数値データの入力を簡単にすることができます。NUMロックモードにするには<Fn>+<Num>を押します。ステータスLEDのNum LockマークのLEDが点灯する(1章を参照)ことで、数値が入力できることを示しています。



## システムファンクションキー (システム制御キー)

WinBook Proコンピュータのキーボードにはいくつかのコンピュータの動作を設定するための重要な機能があります。

#### ■システムコンフィグレーション



<Ctrl>+<Alt>+<S>を押すことで、システムコンフィグレーションプログラム をスタートさせることができます。システムコンフィグレーションプログラ ムにより、システムの状態を決めるための設定を行うことができます。さら に詳しいことについて、は5章の"システムコンフィグレーション"の項目をお 読みください。



システムコンフィグレーションをスタートさせたあとは、必ずシステムをリスタートしなければなり ません。アプリケーションプログラムではデータをセーブし、プログラムを終了させてください。そ うでない場合データの消失することがあります。

#### ■パワーマネージメント



<Pro+<Bsc>を押すことで、バッテリの使用時間を延長させるためのサスペンド・レジューム、スタンバイの機能を設定するパワーマネージメント (PM)メニューを呼び出すことができます。さらに詳しいことについては5章の"システムコンフィグレーション"の項目をお読みください。・

#### ■クロックスピードの選択



<Fn>+<T>を押すことで、WinBook ProコンピュータのCPUのスピードを高い速度 (FAST) から低い速度 (SLOW) に切り替えることができます。低い速度にすることでよりバッテリの消費を抑えることができます。この選択を行うたびにクロックのスピードが切り替わります。

#### ■サウンド音量調整



<Fn>+<F2>を押すと、I段階サウンドの音量をアップできます。
を押すと逆に下げることができます。使用するアプリケーションによっては、この設定を独自に変更するものがあります。その場合はアプリケーション中の音量設定を使用して設定し直してください。

また、Windowsでの音量の調整は、このシステムファンクションキーの代わりにサウンドアプリケーションの中のボリュームコントロールプログラムを使用してください(6章サウンド機能を使うをお読みください)。

#### ■表示切り替え



<Fn>+<Fl>を押すと現在の表示装置を"LCDのみ"、"CRTのみ"、"LCD・CRT" 同時の順に切り替えることができます。CRTを接続していないとこの切り替えは有効になりません。

なお、同時表示、LCDのみの各表示方式は、LCDで表示できる最大の解像度 で表示しているときだけサポートされます。 日本語MS-DOS上にて文字各種を入力する方法について説明します。 (Microsoft・MS-DOS・Version6,2/V)

#### ■文字をタイプするには

ここでは、ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字、記号などの入力方法について説明します。

画面の下方に現在の入力モードを表示しています。準備として<Alt>+<漢字>を押し日本語 入力モードにしてください。解除する方法も同じです。



#### 1. 文字の種類

入力できる文字の種類は、大きく分けてかなカナ英数の3種類あります。

| 表示 | € K          | 切替キー (トグル)                   |
|----|--------------|------------------------------|
| かな | ひらがななどの入力モード | <ひらがな>                       |
| カナ | カタカナなどの入力モード | <shift>+&lt;カタカナ&gt;</shift> |
| 英数 | 英数等の入力モード    | <英数>                         |

#### 2. 大きさ

入力できる文字の大きさは半角、全角の2種類あります。

| 表示 | €- k    | 切替キー (トグル) |
|----|---------|------------|
| +  | 半角入力モード | <半角/全角>    |
| 金  | 全角入力モード | <半角/全角>    |

半角文字の幅は全角文字の半分です。またひらがなと漢字には「全角」しかありません、

半角モードのときでも全角にて入力されます。

#### 3. かな入力方式とローマ字入力方式

入力方法は2種類あります。

| 表示 | モード       | 切替キー (トグル)              |
|----|-----------|-------------------------|
| R  | ローマ字入力モード | <alb+<0-7*></alb+<0-7*> |
| なし | かな入力モード   | <a1d+<ローマ字></a1d+<ローマ字> |



Windows上でのかな入力方式とローマ字入力方式の切り替えは、<Ctrl>+<Shift>+<ひ らがな>で行います。

かな入力は、入力する文字のキーをそのまま押します。たとえば「や」を入力したい場合 は<や>を押します。

ローマ字入力は、ローマ字をタイプしながら入力します。たとえば「や」を入力するには <Y><A>の順番で押します。

#### ■かな入力のしかた

かな入力は、キーに印刷されているかなを直接押すことにより行います。その基本的な方 法を説明は次のとおりです。

準備として画面下のモード表示が「かな入力モード」(Rがない状態) になっているかを確 かめます。ローマ字入力モードになっている場合は、<Alt>+<ローマ字>にてかな入力モー ドにします。

基本的にキーの右側の文字はかな、カナモードのときに入力でき、左側の文字は英数モー ドのとき入力が可能になります。またキーの下側はそのまま、キーの上側は<Shift>を押し ながら押すと入力できます。



#### 1) ひらがな

<ひらがな>を押して、画面下のモード表示を「かな」にし、直接そのかなキーを押して入 力します。小さなひらがな(ぁ、ぃ、ぅ、ぇ、ぉ、っ、ゃ、ゅ、ょ、を)の場合は、 <shift>を押したままそのキーを押します。

#### 2) カタカナ

<Shift>+<カタカナ>を押して画面下のモード表示を「カナ」にし、直接そのかなを押し入 力します。小さなカタカナ(ア、イ、ゥ、エ、ォ、ァ、ヤ、ユ、ョ、ラ)の場合は <Shift>を押したままそのキーを押します。

#### 3) 数字

<英数>を押して、画面下のモード表示を「英数」にします。続いて、入力したい数字キー を押します。

#### 4) アルファベット小文字

<英数>を押して、画面下のモード表示を「英数」にします。続いて、入力したいアルファ ベットキーを押します。

#### 5) アルファベット大文字 (1文字)

<英数>を押して、画面下のモード表示を「英数」にします。続いて、<Shift>を押しなが ら入力したいアルファベットキーを押します。

#### 6) アルファベット大文字 (連続)

<英数>を押して、画面下のモード表示を「英数」にします。続いて、<Shift>を押しなが ら<英数>を押すとロックがかかります。そして入力したいアルファベットキーを押しま す。

#### 7) かな記号 (『、』、ヶ、。、・、 £、 ¢ など)

<ひらがな>を押して、画面下のモード表示を「かな」にします。続いて、入力したいかな記号キーを押します。

#### 8) 英記号 (!, @, #, \$, %, ^, &, \* など)

<英数>を押して、画面下のモード表示を「英数」にします。続いて、入力したい英数記号 キーを押します。

#### ■ローマ字入力のしかた

準備として画面下のモード表示がローマ字入力モード (Rが表示されている) になっているかを確かめます。かな入力モードになっている場合は<Alb+<ローマ字>でローマ字入力 モードにします。



基本的にキーの左側の文字は英数モードで有効になり、右側はかな記号のみ有効になります。

#### 1) ひらがな

<ひらがな>を押して画面下のモード表示を「かな」にし、入力したい文字のローマ字をタイプ します (残「や」なら<Y><A>)。小さなひらがな(あ、ぃ、ぅ、ぇ、ぉ、っ、ゃ、ゅ、ょ) の場合はそのローマ字の前に<>>をタイプします(例:「ゃ」なら<X><Y><A>)。

#### 2) カタカナ

#### 3) 数字

「かな」、「カナ」、「英数」いずれのモードであっても入力することが可能です。

#### 4) アルファベット小文字

<英数>を押して、画面下のモード表示を「英数」にします。続いて、入力したいアルファ ベットキーを押します。

#### 5) アルファベット大文字 (1文字)

<英数>を押して、画面下のモード表示を「英数」にします。続いて、<Shift>を押しなが

ら入力したいアルファベットキーを押します。

#### 6) アルファベット大文字 (連続)

<英数>を押して、画面下のモード表示を「英数」にします。続いて、<Shift>を押しなが ら<英数>を押すとロックがかかります。そして入力したいアルファベットキーを押しま す。

#### 7) かな記号 (「、」、ケ、。、·、£、¢など)

<ひらがな>を押して、両面下のモード表示を「かな」にします。続いて、入力したいかな 記号キーを押します。

#### 8) 英記号 (!, @, #, \$, %, ^, &, \* など)

<英数>を押して、画面下のモード表示を「英数」にします。続いて、入力したい英数記号 キーを押します。

#### ■漢字を入力する

Microsoft・MS-DOS・Version6.2/Vの添付マニュアル"日本語入力ガイドMS IME"に入力方 法が記載されていますので、ご参照順います。

#### ■コード入力モード

Microsoft・MS-DOS・Version6.2/Vの添付マニュアル"日本語入力ガイドMS IME"に入力方 法が記載されていますので、ご参照額います。

# esesso MEMO esessos

# バッテリ・4

#### ●この章では

- バッテリバックを充電する
- バッテリバックを使う
- バッテリバワーを筋約する
- バッテリバックを交換する

ソーテックWinBook Proコンピュータは100-240V単相の交流電源 からACアダプタを使って駆動するか、または内蔵の充電式バッテリ パックにより、駆動する事ができます。この章ではACアダプタと バッテリ電源についての一部の重要な説明と消費電力の低減(パワーセーブ)の方法を含め解説しています。"はじめるまえに"にある各注意などをご理解I買いていないようでしたら、お読みください。

## バッテリで動作させる

システムが出荷されるときには、内蔵のバッテリバックは充電されていません。バッテリ でシステムを動作させる前に、バッテリバックの充電を完全に行ってください。

#### ■バッテリパックを充電する

コンピュータにバッテリバックを装着しACアダプタを接続し、充電LEDが緑色点灯状態 になるまで、そのままにしておきます。電池を充電するには約2時間30分かかります。充 電はコンピュータの使用中でも行われます。

#### ■充電LED

LCD画面の下部の中央にある充電LEDは、現在のバッテリバックの状態を示しています。 もし完全に充電されていればLEDは緑色で点灯しています。オレンジ色で点灯していれば バッテリバックは充電中であることを示しています。バッテリバックが入っていない、ま たはバッテリバックが入っていてもACアダプタが接続されていない場合は消灯していま す。



| LEDの点灯  | 扶艙                                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| オレンジ色点灯 | バッテリバックは充電中で完全に充電はされていません。                                                                |
| 緑色点灯    | パッテリバックは満充電になっています。                                                                       |
| 消灯      | ACアダプタが通電されていない状態、またはバッテリバックか<br>正しく装着されていないか、それ以上充電を継続できない状態で<br>す (充電に適した温度条件を超えているなど)。 |

#### ■バッテリパックの充電モード

WinBook Proコンピュータではバッテリバックはシステムがパワーオフでもパワーオンの ときでも急速充電を行います(また、サスペンド中も充電できます)。

#### ■バッテリの放電の状態を知る

バッテリバックの使用中にバッテリの残量が少なくなった場合 (ローバッテリ)、以下の 2つの方法でコンピュータが警告を発します。

- ・電源LEDが緑からオレンジに変化する
- ・約16秒ごとに"ビッ"という音がする

これらの警告が発せられた場合には、すぐにコンピュータのデータをセーブします。AC アダプタが近くにあるならば、接続することで警告はなくなります(同時に充電をはじめます)。また、その間にバッテリバックを交換することもできます。(この章の後半のバッテリバックの交換の項目をお読みください)。

また、パワーマネージメントメニューにおいてSuspend Control:の項目でLow battery Suspendに設定されている場合、システムはパッテリの残量がたいへん少なくなったときに自動的にコンピュータの現在実行中のプログラムを停止し、サスペンド状態に入ります。 Low battery Suspend:の項目がマークなしになっている場合には、バッテリバックの容量がなくなった時点でシステムは電源がきれてしまいます。

システムの利用を継続される場合にはACアダプタを接続し、バッテリバックを交換して ください。ACアダプタを接続、通電が確認されたのち、キーボードを押すか、電源ス イッチを押してレジュームさせてください。



ローバッテリの状態のまま操作を継続すると、操作中のデータの消失あるいはプログラムファイルな どの消失を伴うおそれがあります。

#### ■バッテリのパワーを節約する

コンピュータの使い方により、バッテリパックの使用時間は変化します。バッテリパック の電力を節約するために以下にいくつかのヒントを示します。

- LCDの照明も含めてWinBook Proコンピュータの各構成部品を使用しないときには電源を切ってしまう。
- パワー制御機能を活用する(5章に説明されています)。特にグローバルスタンバイモードでは消費電力を極めて少なくすることが可能です。
- サスペンド・レジュームモードを使用する。

また以下の行為は消費電力の増大を招きます。

- ・ハードディスクまたはフロッピーディスクをアクセスする。
- ·メモリを追加する (オプションRAMモジュール)。
- CPUにたくさん計算をさせる (頻繁に計算を行わせるプログラムを実行するより、エ

ディタなどのプログラムのほうがより消費電力が少なくてすみます)。

#### ■サスペンド・レジューム機能を使う

サスペンド・レジュームモードをパワーマネージメントメニューにて選択する (5章の"シ ステムコンフィグレーション"の項目に説明されています。) ことにより、コンピュータ をオフの状態にしてもサスペンド状態に維持させることができます。この機能を使うと、 たいへん少ない電力で、現在使用中のオペレーティングシステム、アプリケーションをそ のままの状態でメモリの中に保持させていくことができます。コンピュータをオンにする と、元の状態に復帰させる事ができます。

ただし、少量の電力でも長時間放置しておくとバッテリバックの電力は消費されているため、コンピュータを長時間サスペンド状態にしておくことはおすすめできません。

#### ■バッテリバックを交換する

このセクションでは、どのようにしてバッテリバックを交換するかについて説明しています。



このコンピュータ専用のバッテリバック以外の電池を使用すると、爆発、火災の起るおそれがありま すので十分ご注意ください。ソーテック純正のソーテックWinBook Proコンピュータ専用バッテリ パックをご使用ください。また、バッテリバックの分解、破壊、火中への投入、加熱、端子の短絡な どは絶対に行わないでください。

コンピュータが動作している状態(サスペンド中も含みます)では、ACアダプタを接続 してACアダプタから電源が供給されているときのみ、バッテリバックを交換することが できます。



バッテリバックを交換する前に、電源LEDが黄色に点灯していることをお確かめくだ さい。緑またはオレンジの状態ではバッテリバックの交換はできません。もしこのよ うな場合はコンピュータのデータをディスクセーブするか、ACアダプタをさしこん で、アダプタからの電源供給を行ってください。

バッテリバックの交換は以下のように行います。

1) コンピュータを裏返しにします。



2)バッテリバックの前にあるバッテリバック取り出しボタンを、コンピュータの前方に向 かってスライドさせます (1章の各部の説明の項目をご覧ください)。



3)バッテリバックが少しだけ持ち上がりますので、そのまま静かにバッテリバックの前方 向の縁を持ち上げて取り外します。



4)交換用のバッテリバックを装着します。バッテリバックの指子面がコンピュータの前面 に向かう方向にして、バッテリバックの後ろ側の突起部を先に装着エリアにあわせては め込みます。そのあと前の部分を静かにはめてゆき、バッテリバック取り外しボタンが ラッチするまで静かに押し込みます。

# esesses MEMO esesses

# システムコンフィグレーション・

#### ●この章では

- ・システムコンフィグレーションについて
- ・システムコンフィグレーションをスタートさせる
- ・パワーマネージメントメニューをスタートさせる

ソーテックWinBook Proコンピュータに組み込まれているシステム コンフィグレーションプログラムは、基本的な各種機能を確認した り、設定を変更したりするために使用されます。また、メモリの容 量、オプションを蓄脱、CPUのスピードを変更、システムのセキュ リティ、パワーマネージメントの設定変更などその他の目的にも使 用されます。

この章ではシステムコンフィグレーションプログラムをスタートさせ、使うまでを説明します。

## システムコンフィグレーションについて

WinBook Proコンピュータは、オフの状態でもいくつかの重要な情報を記憶しています。 システムをスタートさせるとき、いつもこの情報がシステムに読み込まれます。 システムコンフィグレーションプログラムは以下の項目を行うことができます。

- ・日付と時間を変更する。
- 増設したオプションの状態を設定する。
- ・既存のハードウエアの機能を変更する。
- パスワードの設定・変更を行う。
- ·バッテリの使用時間を長くするため、パワーマネージメント (PM) 機能を使う。

また、現在のシステムの設定状態を知るためにシステムコンフィグレーションプログラム を使うこともできます。変更した設定をシステムに反映させるたねにはシステムは必ずリ ブートしなくてはなりません。このとき以前にメモリ上に存在していたすべてのプログラ ム及びデータが消失しますので、ご注意ください。

## システムコンフィグレーションをスタートさせる

システムコンフィグレーションプログラムはメモリの中に常駐しています。これをスタートさせるにはDOSプロンプト(つまりアプリケーションプログラムや、Windowsの実行中ではありません)で<Ctrl>+<Alt>+<S>を押します。システムコンフィグレーションメニューが以下のように現れます。

このメニューは一番上の行に示されるような各サブメニューにその目的に応じて分れています。

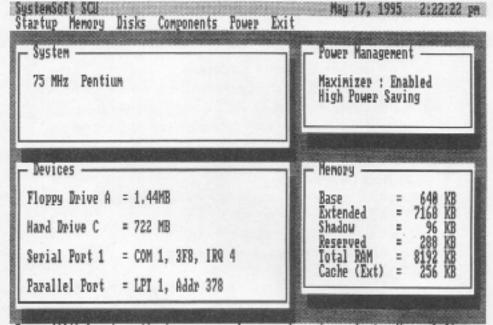

Press (Alt) key to activate menus, and cursor keys to navigate. Mouse left button, spacebar, and (Enter) keys accept menu item. Mouse right button and (Esc) key cancel current action.



装着されているHDDやメモリの種類により上記の表示内容は実際のモデルと異なる場合があります。

現在の設定の状況が一覧となって画面に表示されています。それぞれのサブメニューはブ ルダウン式に表示されます。

これらのサブメニューは<All>キーを押した後、左右のカーサ移動キーにより、それぞれ 選択することができます。設定したい項目のサブメニューに移動し、今度は上下のカーサ 移動キーを押すことによって、それぞれのサブメニューの中の各項目を選択します。

#### ■Startup (スタートアップサブメニュー)

このサブメニューには以下の設定項目があります。設定内容の変更を行う上下カーサ移動 キーを押して希望の項目に箱型カーソルを移動させくEnter>をタイプします。

#### 1) Date and Time

カレンダの日付及び時間を変更します。表示されているのが、現在設定されている日付 及び時間です。変更の必要があれば、<Tab>キーを使って変更したい日、月、年、時、 分、秒のところへカーサを移動し、数字キーを使って希望する日付及び時間を入力して ください。数字は左の列に日/月/年、右の列に時/分/秒の順番に並んでいます。(各種 はカーサ移動キーで変えることも可能です。)入力が終わったら<Tab>キーを使ってOK のところへカーサを移動し、<Enter>を押します。変更せずに元へ戻るときには<Esc>を 押します。

#### 2) Fast Boot

リセット時に行われるメモリテストを行わずにブートを行うように設定します。これにより、より早いシステムの立ち上げを行うことができます。チェックマーク " $\surd$ " が Fast Bootの表示の左側に表示されているときにこの機能が働きます。ここでもう一度 <Enter>または<Space>キーを押せばこの機能を解除することができます。デフォルトではこの機能は禁止されています。

#### 3) Boot Device

システムはフロッピーディスク、ハードディスクまたはICカードのいずれからもブート させることが可能です(ただし装着メディアが正しくブートできるように書き込まれて いることが必要です)。通常はドライブAのフロッピーディスクを読みに行き、もしメ ディアが装着されていなければハードディスクからブートし、ハードディスクがなけれ ばICカードからブートを行います。<Taboキーを使ってメニュー項目内に移動してか ら、上下移動カーサキーを押してどのデバイスからブートを最初に行うかを選択し、 <Space>キーで設定します。設定をしたら、<Enter>を押します。設定を行わないときに は<Esc>を押します。デフォルトはドライブAつまりフロッピーディスクから最初に ブートを行うようになっています。

#### 4) Video Select

外部CRTとLCDの表示をどのように行うかを設定します。BOTHを選択するとCRT、 LCD同時に表示し、LCDを選択するとLCDにのみ表示します。CRTを選択するとCRTに のみ表示します。<Tab>キーを使ってメニュー項目内に移動してから上下カーサ移動 キーを押して選択し、<Space>キーで設定します。設定を決定したら、<Enter>を押しま す。設定を行わないときには<Esc>を押してください。デフォルトはLCDになっていま す。

#### 5) Password

本項目では次の設定できます。

Enable password for Boot-up:システムをスタートさせたときに、機密保護のためにバス ワードを設定することができます。<Tab>キーを使って項目に移動してから上下カーサ 移動キーを押して選択し、<Space>キーを押して設定します。

Enable password for SCU changes: システムコンフィグレーションメニューをスタートさせるときに、パスワードを設定することができます。 <Tab>キーを使ってメニュー項目

内に移動し、<Space>キーを押して選択します。

これらの項目を選択した場合、Enter Password:、Verify Password:の項目に<Tab>キーで移動し、それぞれ4文字から8文字の長さでパスワードを入力します。パスワードに使用できるのは英、数字キーだけです。パスワードは何かにメモするなどして、忘れないようにしてください。

次回のシステムの立ち上がり時に以下のような画面でシステムはパスワードの入力を要求してきます。正しいパスワードをタイプしてください。間違った入力を行った場合は、3回まで再要求を行います。3回とも間違えた場合には、システムはリブートします。

Enter Password: \_\_\_\_\_

パスワードを忘れた場合には、ソーテックテクニカルサポートセンタまでご連絡ください。

#### Configure SCU

システムコンフィグレーションメニューに関する設定を行うことが出来ます。

#### 1) ColorSheme

システムコンフィグレーション画面の色設定を行うことができます。<Tab>キーでメニュー項目内に移動してから上下カーサ移動キーを押して選択し、<Space>キーで設定します。色の設定は次のようになります。

Default Colors: デフォルトの色設定です。

Alternate Colors: デフォルトの色に対して反転した色になります。

Monochrome: モノクロ色 (白黒) です。

Inverse Mono: モノクロ色の反転した色設定です。

#### 2) Easy Menu

表示されるメニュー項目が簡易化されて表示されます。この設定を選んでいるときには Memoryサブメニューが表示されません。また、Easy Menusと表示されていた項目は Complete Menusと表示されます。

#### ■Memory (メモリサブメニュー)

このサブメニューには以下の設定項目があります。設定内容の変更を行う上下カーサ移動 キーを押して希望の項目に反転カーソルを移動させ、<Enter>をタイプします。

#### 1) L1 Cache Enable

CPU内部のキャッシェメモリの動作を行うかどうかを設定します。特に必要のない限り これはCache Enableの状態で使用してください。キャッシュを禁止するとシステムの処理スピードは遅くなります。デフォルトでキャッシュ機能は生かされています。

#### 2) L2 Cache Enable

外部キャッシュ (2次キャッシュ) メモリの動作を行うかどうかを設定します。特に必

要のない限りこれはCache Enableの状態で使用してください。キャッシュを禁止すると システムの処理スピードは遅くなります。デフォルトでキャッシュ機能は生かされてい ます。

#### ■Disks (ディスクドライブサブメニュー)

このサブメニューには以下の設定項目があります。設定内容の変更を行う上下カーサ移動 キーを押して希望の項目に反転カーソルを移動させ、<Enter>を押します。

#### 1) Diskette Drive

フロッピーディスクドライブ (FDD) の設定を行います。FDDの動作を強制的に禁止 したい場合にのみ設定を変更することができます。通常はこの設定は1.44MBとしてお いてください。デフォルト設定では"1.44MB"になっています。

#### 2) Hard Disk

ハードディスクドライブの設定を行います。ソーテックWinBook Proコンピュータでは この設定は常にHard Disk は"Auto"にしておかなくてはなりません。その他の設定を行 うとシステムは正しく動作することができませんのでご注意ください。"Auto"を選択す ることで、WinBook ProはHDDの容量を自動的に認識しますがハードディスクドライブ (HDD) を交換した場合は一度システムコンフィグレーションをスタートさせHDDの 容量を確認後終了させる必要があります。デフォルト設定では"Auto"になっています。 なお、特別な設定を行いたい場合は<Taboキーでメニュー項目内に移動し、上下カーサ 移動キーを使用してその設定を選択し、<Space>キーで設定します。その後で<Enter>を 押してください。変更しない場合には<Esc>を押します。

#### ■Components (コンポネンツサブメニュー)

このサブメニューには以下の設定項目があります。設定内容の変更を行う上下カーサ移動 キーを押して希望の項目に反転カーソルを移動させ<Enter>を押します。

#### 1) COM Ports

コンピュータの背面にある、シリアルボートコネクタのボート設定を行うことができます。通常はCOMI (3F8h) に設定しておきます。使用されるアプリケーションプログラムの都合などにより、このボート設定を変更するときには<Tab>キーでメニュー項目内に移動し、上下カーサ移動キーを使用して選択し<Space>キーで設定します。COMIからCOM4まで設定を変更することができます。なお、シリアルボートをコンピュータ上から見えない設定にするときにはnoneを選択してください。選択を完了したら、<Enter>を押してください。変更せずに元へ戻るときには<Esc>を押します。デフォルト設定ではCOMIになります。

#### 2) LPT Port

プリンタボートのボート設定を行うことができます。通常、ボート設定はLPTI

(378h) にしておきます。使用するプログラムの都合により、このボート設定を変更するときには、<Tab>キーでメニュー項目内に移動し、上下カーサ移動キーを使用して選択し<Space>キーで設定します。LPT1からLPT2まで設定を変更することができます。コンピュータからプリンタボートを見えないようにしたい場合は、noneを選択してください。

選択を完了したら、<Enter>を押してください。変更せずに元へ戻るときには<Esc>を押 します。デフォルト設定ではLPT1になります。

#### 3) LPT Type

プリンタボートの動作モード設定を行うことができます。通常、プリンタのモード設定はBidirectional(PS-2)にしておきます。使用するプログラムの都合により、このモード設定を変更するときには、 $\langle Tab \rangle$ でメニュー項目内に移動し、上下カーサ移動キーを使用して選択し $\langle Space \rangle$ キーで設定をすることができます。設定を完了したら、 $\langle Enter \rangle$ を押してください。変更せずに元へ戻るときには $\langle Esc \rangle$ を押します。デフォルト設定ではBidirectional(PS-2)になります。

#### 4) Keyboard Numlock

システム起動時にキーボードのナンバーロック機能を行うように設定します。チェック マーク "√" がKeyboard Numlockの表示の左側に表示されているときにこの機能が働き ます。ここでもう一度<Enter>を押せばこの機能を解除することができます。デフォル トではこの機能は禁止されています。

#### 5) Keyboard Repeat

キーボードのキーに関して以下の設定を行うことが出来ます。

#### 1) Key Repeat Rate

キーボードのキーを押しつづけたときのオートリピートの関隔を設定します。
30文字/秒(30CPS)から2文字/秒(2CPS)までを選択できます。好みの設定を行ってください。<Tab>を使ってメニュー項目内に移動し、カーサ上下移動キーを押して選択し<Space>キーで設定して、<Enter>を押します。設定を行わない場合は<Esc>を押します。デフォルトでは10CPS(10文字/秒)の速度に設定されています。

#### 2)Key Delay

キーボードのキーを押してからオートリピートの始まるまでの選延時間を設定します。 1/4秒 (250ms) から1秒 (1000ms) までを選択できます。好みの設定を行ってください。<Tab>を使ってメニュー項目内に移動し、カーサ上下移動キーを押して選択し <Space>キーで設定して、<Enter>を押します。設定を行わない場合は<Esc>を押します。

デフォルトでは1/2秒 (0.5秒) の時間設定になっています。

#### 6) StickPointer

外部シリアルマウスを接続して使用したいときには、この設定を変更して内部スティッ クポインタを動作をしないようにすることができます。 使用するソフトウエアによっ ては、スティックポインタとシリアルマウスを接続している場合、常にスティックポイ

ンタを優先的に検出して動作してしまうものがあります。チェックマーク"」"がStick Pointerの表示の左側に表示されているときにこの機能が有効です。<Space>キーで有 効、無効が選択できます。選択を完了したら、<Enter>を押してください。変更せずに 元へ戻るときには<Esc>を押します。デフォルト設定ではEnableになります。

#### 7) Sound Chip

サウンド回路の有効、無効を設定します。 チェックマーク \*," がSound Chipの表示の 左側に表示されているときにこの機能が有効です。<Space>キーで有効、無効が選択で きます。PCMCIAスロットに別のサウンドカードまたは弊社MMU-2000を接続する時に はこの設定を"Disable"にします。

これ以外の場合は常に"有効"にしておきます。 デフォルト設定では"有効"です。

#### 8) PC Speaker (PCスピーカのオン・オフ)

PCスピーカから出る音を禁止します。この項目で<Space>キーを押すと設定の変更を行 うことができます。チェックマーク "」" がSpeakerの表示の左側に現れたときはスピー カから音が出る状態(オン)になります。デフォルトでPCスピーカの音はオンになっ ています。



はこったの機能を利用して制御できるのはPCスピーカと呼ばれる音の機能と、PCMCIAカー ドから出力される音の機能のみです。

#### ■Power (パワーマネージメントサブメニュー)

このサブメニューには以下の設定項目があります。設定内容の変更を行う上下カーサ移動 キーを押して希望の項目に反転カーソルを移動させ、<Enter>をタイプします。

#### 1) Enable Power Saving

パワーセービングの有効、無効を設定します。 チェックマーク "」" がEnable Power Savingの表示の左側に表示されているときにこの機能が有効です。<Space>キーで有 効、無効が選択できます。デフォルト設定では"有効"です。

#### Battery Only

バッテリパックを使用しているときのみ、パワーセーブ機能が有効になります。チェッ クマーク "」" がBattery Onlyの表示の左側に表示されているときにこの機能が有効で す。 <Space>キーで有効、無効が選択できます。

#### Low Power Saving

パワーセービングの動作モードを設定します。チェックマーク "』 がLow Power Savingの表示の左側に表示されているときにこのモードが選択されます。<Spacesキーで選 択を行います。本モードでは次のような時間監視によりパワーマネージメントが行われ

ます。CPU Timeout: 16秒、Video Timeout: 16分、Disk Timeout: 16分、Global Timeout: 16分

#### 4) Medium Power Saving

パワーセービングの動作モードを設定します。チェックマーク "√" がMedium Power Savingの表示の左側に表示されているときにこのモードが選択されます。<Space>キー で選択を行います。本モードでは次のような時間監視によりパワーマネージメントが行 われます。CPU Timeout:8秒、Video Timeout:4分、Disk Timeout:4分、Global Timeout:4分

#### 5) High Power Saving

パワーセービングの動作モードを設定します。チェックマーク \*√\* がHigh Power Savingの表示の左側に表示されているときにこのモードが選択されます。 <Space>キーで選 択を行います。本モードでは次のような時間監視によりパワーマネージメントが行われ ます。CPU Timeout: 4秒、Video Timeout: 1分、Disk Timeout: 1分、Global Timeout: 1分

#### 6) Customize

任意の時間監視によるパワーセービングを設定します。本項目を選択すると次のような 設定が可能です。

#### 1) CPU Timeout:

システムが一定時間稼動していないと判断した場合に、自動的にCPUのクロックスピードを遅くするための機能です。この稼動していない時間リミットの設定をここで行うことができます。<Tab>キーでこの項目を選択し<Space>キーを押すと4秒から16秒までの選択画面が出ますので、上下カーサ移動キーで希望の時間設定の位置に移動して<Space>キーを押すと選択することができます。この機能を使用しないときにはAlways Onを選択してください。設定を行わないときには<Esc>を押してください。

アイドル状態 (クロックの下がった状態) でキーボードを押すなどアクションを起こす とCPUのスピードは自動的に元の速度に復帰します。



メモリの中だけで計算を行うようなプログラムを実行している場合にこの設定を行う と、稼動状態の検出が正しくできないことがあり、CPUのスピードが落ちてしまいま す。このようなときにはCPU Idle設定はAlways Onにしてご使用ください。

#### 2) Video Timeout

一定時間キーボードからの入力をしていないと判断した場合に、自動的にLCD・CRT表 示回路の電源をオフにする機能です。このときシステムの表示は消えますが、動作は継 続しています。<Tab>キーでこの項目を選択し<Space>キーを押すと1分から16分までの 時間選択画面が出ますので、上下カーサ移動キーで希望の時間設定の位置に移動して <Space>キーを押すと選択することができます。この機能を使用しないときにはAlways Onを選択します。

#### 3)Disk Timeout

一定時間キーボードからの入力がないか、ハードディスクの使用がなかったと判断した 場合に自動的にHDDの電源をオフにする機能です。このときHDDの電源はオフになり ますが他のシステムの動作は継続しています。 <Tab>キーでこの項目を選択し<Space> キーを押すと1分から16分までの時間選択画面が出ますので、上下カーサ移動キーで希 望の時間設定の位置に移動して<Space>キーを押すと選択することができます。この機 能を使用しないときにはAlways Onを選択します。

#### 4)Global Timeout

システムが一定時間稼動していないと判断した場合に、自動的にシステムの各部品の電源をオフにしてしまうための機能です。このときシステムは動作を停止し、表示 (LCD とCRT) はしなくなります。

この稼動していない時間リミットの設定をここで行うことができます。 <Tab>キーでこの項目を選択し<Space>キーを押すと1分から16分までの時間選択画面が出ますので、上下カーサ移動キーで希望の時間設定の位置に移動して<Space>キーを押すと選択することができます。この機能を使用しないときにはAlways Onを選択してください。設定を行わないときには<Esc>を押してください。

グローバルタイムアウトになった場合(以下グローバルスタンバイ)、キーボードを押 すなどアクションを起こすとシステムはグローバルスタンバイに入る以前の状態に復帰 します。



メモリの中だけで計算を行うようなプログラムを実行している場合にこの設定を行う と、稼動状態の検出が正しくできないことがあり、グローバルスタンバイになってし まうことがあります。このようなときにはGlobal Timeout設定はAlways Onにしてご 使用ください。

#### 5)Monitor Video Activity

パワーセーブ機能を使用しているときに、アプリケーションプログラムによってはこの 機能を設定したほうがより効果的にパワーセーブできる場合があります。この項目で <Space>キーを押し、チェックボックスに "X" がMonitor Video Activity表示の左側に現 れると、この機能が生かされています。デフォルトでこの機能は禁止されています。

#### Suspend Switch (電源スイッチ)

#### Suspend Controls

システムが一定時間稼動していないと判断した場合に、自動的にシステムをサスペンド させるための条件を設定します。サスペンド時にはシステムの動作は停止し、表示も消 えます。前出のグローバルスタンバイよりさらに消費電流は少なくなります。

#### 1)Suspend Timeout:

稼動していない時間リミットの設定をここで行うことができます。<Tab>キーでこの項

目を選択し<Space>キーを押すと5分から60分までの時間選択画面が出ますので、上下 カーサ移動キーで希望の時間設定の位置に移動して<Space>キーを押すと設定すること ができます。この機能を使用しないときにはNeverを選択してください。設定を行わな い時には<Esc>を押してください。デフォルトはNeverです。

サスペンド状態からの復帰 (レジューム) はキーボードのキースイッチを押すか、電源 スイッチを押すかにより行うことができます (アラームレジューム、モデム電話呼び出 しレジュームも設定により可能です)。レジューム動作には数秒を必要とします。



メモリの中だけで計算を行うようなプログラムを実行している場合に、この設定を行 うと、稼動状態の検出が正しくできないことがあり、サスペンド状態になってしまう ことがあります。このようなときにはSuspend Timeout設定はNeverにしてご使用く ださい。

2)Low Battery Suspend (バッテリー容量低下時にサスペンド)

バッテリ容量が少なくなったときにシステムをどのように動作させるかを選択します。システムは電池容量が少なくなったとき自動的に電源LEDの色を縁からオレンジに変化させ、また消費電力を節約するため、CPUの動作速度を低下させます。このとき、スピーカからは16秒毎にピッと音が発生します。チェックボックスに "X" がBattery Lowの表示の左側に表示されているときはSuspend (サスペンド) になり、チェックボックスに "X" が無い場合はWarm Only (警告のみ) となります。<Space>キーで選択を行います。



ローバッテリ状態でサスペンドに入ったときはそのままの状態からレジュームさせないでください。 システムにはレジュームさせるだけの容量は残っていません。必ずACアダプタを装着してから、レ ジュームさせてください。

3)Set Resume Alarm (時刻設定によるレジューム)

あらかじめ設定した時刻にシステムをレジュームさせることが可能です。この機能を設定するにはアラーム時刻の設定が必要です。<Tab>キーでこの項目を選択し<Space>キーを押すとResume Hour、Resume Minuteの両メニューがアクティブになります。Resume Hour項目に移動し設定する "時"を数字で入力するか、上下カーサ移動キーを押して設定し、<Tab>キーでResume Minuteに移動し設定する "方"を数字で入力するか、上下カーサ移動キーを押して設定してください。設定がEnableになっているとチェックボックスに "X"がAlarm Resume表示の左側に現れます。デフォルトでこの機能は禁止されています。

#### 9) Cover Switch (LCD装置を閉じたときの設定)

LCDを閉じたときのコンピュータの動作を選択することができます。LCDを閉じたら自 動的にサスペンド状態になる設定と、LCDを閉じてもコンピュータはそのまま動作を続 ける散定です。通常はサスペンド設定でご使用ください。動作をしつづけるように設定することでLCDを閉じて、外部キーボード、外部CRTを接続してWinBook Proをデスクトップコンピュータのように使うことができるようになります。この項目で<Enter>を押すとCover Switchの設定調面になりますので、<Tab>キーでCover switch suspendまたはCover switch blank LCD の選択を行い、<Space>キーで設定を行うことができます。デフォルトはCover switch suspendです。LCDを閉じる、開ける動作に対してシステムが反応するまで約10秒かかります。



LCDを閉じた状態で使用されるときは内部の熱がこもらないように風通しの良いところにおいてご使用ください。内部温度が上昇しすぎた場合には過熱保護装置が機能 し、システムの動作スピードが遅くなることがあります。このようなときにはシステムをオフして温度が低下するまでご使用にならないでください。



LCDを閉じたままご使用になった後、温度が下がらないうちにLCD装置を開けて使用 された場合、LCD上に表示のムラが現れる場合がありますが、これは故障ではありま せん。しばらくたてばこのムラは無くなります。

#### ■Exit (終了)

#### 1) Save and Exit

この項目を選択して<Enter>を押すと以下のようなサブメニューが表示されます。

Press <OK> to save the current setup parameters to CMOS RAM and exit the SCU

設定内容をリチウム電池でバックアップされたメモリに記憶させて終了させるためには <Enter>を押します。システムをメモリに書き込んでからシステムコンフィグレーショ ンメニューを終了します。変更を継続する場合には<Esc>を押してください。

#### 2) Save and Reboot

この項目を選択して<Enter>を押すと以下のようなサブメニューが表示されます。

Press <OK> to save the current setup parameters to CMOS RAM. The computer will be rebooted !!!

このサブメニューが表示された状態で<Enter>を押せばシステムコンフィグレーション メニューを終了し、システムはリブート (再起動) します。<Esc>キーを押せば設定の 変更を継続することができます。

#### 3) Exit (No Save)

この項目を選択して<Enter>を押すと以下のようなサブメニューが表示されます。

Press <OK> to Exit the SCU. The corrent settings will not be saved !!! 設定内容をリチウム電池でバックアップされたメモリに記憶させないで終了させるため には<Enter>を押します。システムをメモリに書き込まずシステムコンフィグレーショ ンメニューを終了します。変更を継続する場合には<Esc>を押してください。

#### 4) Defaults (デフォルトサブメニュー)

この項目を選択して<Enter>を押すと、システムコンフィグレーションのデフォルト値を設定することができます。各設定項目の内容は以下のとおりです。

| Standard      | デフォルト設定値       | 説明            |
|---------------|----------------|---------------|
| Date and Time | No effect      | デフォルトはありません   |
| Fast Boot     | Not Fast Boot  | メモリーテストを実行します |
| Boot Device   | Drive A        | フロッピーから最初にブート |
| Video select  | LCD            | LCDにのみ表示      |
| Password      | Disabled       | なし            |
| Configure SCU | Default Colors |               |
|               | Complete Menus |               |

| Memory          | デフォルト設定値 | 説明          |
|-----------------|----------|-------------|
| L1 Cache Enable | Enable   | CPUキャッシュオン  |
| L2 Cache Enable | Enable   | 外部キャッシュオン   |
| Disks           | デフォルト設定値 | 説明          |
| Diskette Drive  | 1.44MB   | FDDI#1.44MB |
| Hard Disk       | Auto     | 自動設定        |

| Components       | デフォルト設定値            | 10.明                         |
|------------------|---------------------|------------------------------|
| COM Ports        | COM1 (3F8h)         | シリアルポートはCOMI設定               |
| LPT Port         | LPTI (378h)         | プリンクポートはLPTI設定               |
| LPT Type         | Bidirectional(PS-2) |                              |
| Keyboard numlock | Not Num Lock        | NUMロックオフ                     |
| Keyboard Repeat  |                     | Typematic Rate 10 CPS 10文字/秒 |
|                  |                     | Typematic Delay 500mS 0.5₺   |
| StickPointer     | Enable              | スティックポインタは使用できる状態            |
| Sound            | Enable              | 内部サウンド機能を使います                |
| Speaker          | Enable On           | PCスピーカ出力オン                   |

| Power                | デフォルト設定値  | 説明                     |
|----------------------|-----------|------------------------|
| Enable Power Savings | Enable    | パワーセーブを行う              |
| Battery Only         | Disabled  |                        |
| Low Power Saving     | Disable   |                        |
| Midium Power Saving  | Disable   |                        |
| High Power Saving    | Enable    |                        |
| Customize            | No effect | デフォルトはありません            |
| Suspend Switch       | Disabled  | サスペンドスイッチとして機能         |
| Suspend Controls     | -         | Suspend Timeout:never  |
| *                    | -         | Alarm Resume: Disabled |
| *                    | -         | (時刻設定レジューム禁止)          |
| Cover Switch         | Suspend   | サスペンドを行う               |

#### 5) Restore Settings (リストアサブメニュー)

この項目を選択して<Enter>を押すと、システムコンフィグレーションのデフォルト値をリストアします。

#### 6) Version Info (バージョン情報)

この項目を選択して<Enter>を押すと、BIOSのバージョン及び作成日付が表示されます。

## パワーマネージメントメニューをスタートさせる

パワーマネージメントメニュープログラムはメモリの中に常駐しています。これをスター トさせるには、<Pn>+<Esc>を押します。パワーマネージメントメニュー(PMメニュー) が以下のように現れます。

このメニューは一番上の行に示されるような各サブメニューにその目的に応じて分れています。

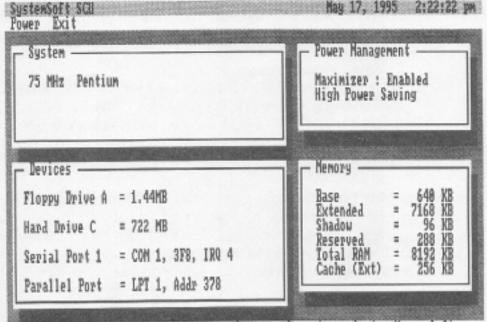

Press (Alt) key to activate menus, and cursor keys to navigate. Mouse left button, spacebar, and (Enter) keys accept menu item. Mouse right button and (Esc) key cancel current action.

現在の設定の状況が一覧となって画面に表示されています。それぞれのサブメニューはブ ルダウン式に表示されます。

これらのサブメニューは<Albキーを押した後、左右のカーサ移動キーにより、それぞれ 選択することができます。設定したい項目のサブメニューに移動し、今度は上下のカーサ 移動キーを押すことによって、それぞれのサブメニューの中の各項目を選択します。 このサブメニューには以下の砂定項目があります。砂定内容の空車を行う上下カーサ移動

このサブメニューには以下の設定項目があります。設定内容の変更を行う上下カーサ移動 キーを押して希望の項目に反転カーソルを移動させ、<Enter>をタイプします。

#### 1) Enable Power Saving

パワーセービングの有効、無効を設定します。 チェックマーク "」" がEnable Power Savingの表示の左側に表示されているときにこの機能が有効です。<Space>キーで有効、無効が選択できます。デフォルト設定では"有効"です。

#### 2) Battery Only

バッテリバックを使用しているときのみ、パワーセーブ機能が有効になります。チェッ

クマーク "√" がBattery Onlyの表示の左側に表示されているときにこの機能が有効で す。<Space>キーで有効、無効が選択できます。

#### 3) Low Power Saving

パワーセービングの動作モードを設定します。チェックマーク "√" がLow Power Savingの表示の左側に表示されているときにこのモードが選択されます。 <Space>キーで選 択を行います。本モードでは次のような時間監視によりパワーマネージメントが行われ ます。CPU Timeout: 16秒、Video Timeout: 16分、Disk Timeout: 16分、Global Timeout: 16分

#### 4) Medium Power Saving

パワーセービングの動作モードを設定します。チェックマーク "√" がMedium Power Savingの表示の左側に表示されているときにこのモードが選択されます。 <Space>キーで選択を行います。本モードでは次のような時間監視によりパワーマ ネージメントが行われます。CPU Timeout:8秒、Video Timeout:4分、Disk Timeout:4分、

#### 5) High Power Saving

Global Timeout:4分

パワーセービングの動作モードを設定します。チェックマーク "」"がHigh Power Savingの表示の左側に表示されているときにこのモードが選択されます。<Space>キーで選 択を行います。本モードでは次のような時間監視によりパワーマネージメントが行われ ます。CPU Timeout:1分、Video Timeout:1分、Disk Timeout:1分、Global Timeout:1分

#### 5) Customize

任意の時間監視によるパワーセービングを設定します。本項目を選択すると次のような 設定が可能です。

#### 1) CPU Timeout:

本文1)・下>システムが一定時間稼動していないと判断した場合に、自動的にCPUのクロックスピードを遅くするための機能です。この稼動していない時間リミットの設定をここで行うことができます。<Tab>キーでこの項目を選択し<Space>キーを押すと4秒から16秒までの選択画面が出ますので、上下カーサ移動キーで希望の時間設定の位置に移動して<Space>キーを押すと選択することができます。この機能を使用しないときにはAlways Onを選択してください。設定を行わないときには<Esc>を押してください。アイドル状態(クロックの下がった状態)でキーボードを押すなどアクションを起こすとCPUのスピードは自動的に元の速度に復帰します。



メモリの中だけで計算を行うようなプログラムを実行している場合にこの設定を行う と、稼動状態の検出が正しくできないことがあり、CPUのスピードが落ちてしまいま す。このようなときにはCPU Idle設定はAlways Onにしてご使用ください。

#### 2) Video Timeout

一定時間キーボードからの入力をしていないと判断した場合に、自動的にLCD・CRT表

示回路の電源をオフにする機能です。このときシステムの表示は消えますが、動作は継続しています。<Tab>キーでこの項目を選択し<Space>キーを押すと1分から16分までの時間選択画面が出ますので、上下カーサ移動キーで希望の時間設定の位置に移動して<Space>キーを押すと選択することができます。この機能を使用しないときにはAlways Onを選択します。

#### 3) Disk Timeout

一定時間キーボードからの入力がないか、ハードディスクの使用がなかったと判断した 場合に自動的にHDDの電源をオフにする機能です。このときHDDの電源はオフになり ますが他のシステムの動作は継続しています。<Tab>キーでこの項目を選択し<Space> キーを押すと1分から16分までの時間選択園面が出ますので、上下カーサ移動キーで希 望の時間設定の位置に移動して<Space>キーを押すと選択することができます。この機 能を使用しないときにはAlways Onを選択します。

#### 4) Global Timeout

システムが一定時間稼動していないと判断した場合に、自動的にシステムの各部品の電源をオフにしてしまうための機能です。このときシステムは動作を停止し、表示 (LCD とCRT) はしなくなります。

この稼動していない時間リミットの設定をここで行うことができます。

キーでこの項目を選択し<Space>キーを押すとI分からI6分までの時間選択画面が出ますので、上下カーサ移動キーで希望の時間設定の位置に移動して<Space>キーを押すと選択することができます。この機能を使用しないときにはAlways Onを選択してください。設定を行わないときには<Esc>を押してください。

グローバルタイムアウトになった場合(以下グローバルスタンバイ)、キーボードを押 すなどアクションを起こすとシステムはグローバルスタンバイに入る以前の状態に復帰 します。



メモリの中だけで計算を行うようなプログラムを実行している場合にこの設定を行う と、稼動状態の検出が正しくできないことがあり、グローバルスタンバイになってし まうことがあります。このようなときにはGlobal Timeout設定はAlways Onにしてご 使用ください。

#### 5) Monitor Video Activity

パワーセーブ機能を使用しているときに、アプリケーションプログラムによってはこの 機能を設定したほうがより効果的にパワーセーブできる場合があります。この項目で <Space>キーを押し、チェックボックスに "X" がMonitor Video Activity表示の左側に現 れると、この機能が生かされています。デフォルトでこの機能は禁止されています。

#### 6) Suspend Switch (電源スイッチ)

電源スイッチの機能を切り替えます。電源スイッチを押すことによりシステムをパワーオン・オフさせるか、サスペンド・レジュームさせるかを選択します。 <Space>キーでチェックマーク  $^*$  $_{\checkmark}$   $^*$  がSuspend Switch表示の左側に現れると、電源スイッチはサスペンド・レジューム機能になります。設定を行わないときには<Esc>を押します。デフォル

ト設定はサスペンドスイッチです。

#### 7) Suspend Controls

システムが一定時間稼動していないと判断した場合に、自動的にシステムをサスペンド させるための条件を設定します。サスペンド時にはシステムの動作は停止し、表示も消 えます。前出のグローバルスタンバイよりさらに消費電流は少なくなります。

#### 1) Suspend Timeout:

稼動していない時間リミットの設定をここで行うことができます。<Tab>キーでこの項目を選択し<Space>キーを押すと5分から60分までの時間選択画面が出ますので、上下カーサ移動キーで希望の時間設定の位置に移動して<Space>キーを押すと設定することができます。この機能を使用しないときにはNeverを選択してください。設定を行わない時には<Esc>を押してください。デフォルトはNeverです。

サスペンド状態からの復帰 (レジューム) はキーボードのキースイッチを押すか、電源 スイッチを押すかにより行うことができます (アラームレジューム、モデム電話呼び出 しレジュームも設定により可能です)。レジューム動作には数秒を必要とします。



メモリの中だけで計算を行うようなプログラムを実行している場合に、この設定を行 うと、稼動状態の検出が正しくできないことがあり、サスペンド状態になってしまう ことがあります。このようなときにはSuspend Timeout設定はNeverにしてご使用く ださい。

#### 2) Low Battery Suspend (バッテリー容量低下時にサスペンド)

バッテリ容量が少なくなったときにシステムをどのように動作させるかを選択します。システムは電池容量が少なくなったとき自動的に電源LEDの色を緑からオレンジに変化させ、また消費電力を節約するため、CPUの動作速度を低下させます。このとき、スピーカからは16秒毎にピッと音が発生します。チェックボックスに "X" がBattery Lowの表示の左側に表示されているときはSuspend (サスペンド) になり、チェックボックスに "X"が無い場合はWarn Only (警告のみ) となります。<Space>キーで選択を行います。



ローバッテリ状態でサスペンドに入ったときはそのままの状態からレジュームさせないでください。 システムにはレジュームさせるだけの容量は残っていません。必ずACアダプタを装着してから、レ ジュームさせてください。

3) Set Resume Alarm (時刻設定によるレジェーム)

あらかじめ設定した時刻にシステムをレジュームさせることが可能です。この機能を設定するにはアラーム時刻の設定が必要です。<Tab>キーでこの項目を選択し<Space>キーを押すとResume Hour、Resume Minuteの両メニューがアクティブになります。Resume Hourは時単位、Resume Minuteは分単位の設定を行います。<Tab>キーでResume Hour項目に移動し設定する "時"を数字で入力するか、上下カーサ移動キーを押して設

定し、<Tab>キーでResume Minuteに移動し設定する "分" を数字で入力するか、上下 カーサ移動キーを押して設定してください。設定がEnableになっているとチェックボッ クスに "X" がAlarm Resume表示の左側に現れます。デフォルトでこの機能は禁止され ています。

#### 8) Cover Switch (LCD装置を閉じたときの設定)

LCDを閉じたときのコンピュータの動作を選択することができます。LCDを閉じたら自動的にサスペンド状態になる設定と、LCDを閉じてもコンピュータはそのまま動作を続ける設定です。通常はサスペンド設定でご使用ください。動作をしつづけるように設定することでLCDを閉じて、外部キーボード、外部CRTを接続してWinBook Proをデスクトップコンピュータのように使うことができるようになります。この項目で<Enter>を押すとCover Switchの設定画面になりますので、<Tab>キーでCover switch suspendまたはCover switch blank LCD の選択を行い、<Space>キーで設定を行うことができます。デフォルトはCover switch suspendです。



LCDを閉じた状態で使用されるときは内部の熱がこもらないように風通しの良いとこ るにおいてご使用ください。内部温度が上昇しすぎた場合には過熱保護装置が機能 し、システムの動作スピードが遅くなることがあります。このようなときにはシステムをオフして湿度が低下するまでご使用にならないでください。



LCDを閉じたままご使用になった後、温度が下がらないうちにLCD装置を開けて使用 された場合、LCD上に表示のムラが現れる場合がありますが、これは故障ではありま せん。しばらくたてばこのムラは無くなります。

#### ■Exit (終了)

#### 1) Save and Exit

この項目を選択して<Enter>を押すと以下のようなサブメニューが表示されます。

Press <OK> to save the current setup parameters to CMOS RAM and exit the SCU

設定内容をリチウム電池でバックアップされたメモリに記憶させて終了させるためには <Enter>を押します。システムをメモリに書き込んでからシステムコンフィグレーショ ンメニューを終了します。変更を継続する場合には<Esc>を押してください。

#### 2) Exit (No Save)

この項目を選択して<Enter>を押すと以下のようなサブメニューが表示されます。

Press <OK> to Exit the SCU. The corrent setting will not be saved !!!

設定内容をリチウム電池でパックアップされたメモリに記憶させないで終了させるため には<Enter>を押します。システムをメモリに書き込まずシステムコンフィグレーショ ンメニューを終了します。変更を継続する場合には<Esc>を押してください。

#### 4) Defaults (デフォルトサブメニュー)

この項目を選択して<Enter>を押すと、システムコンフィグレーションのデフォルト値を設定することができます。各設定項目の内容は以下のとおりです。

| Power                | デフォルト設定値  | 説明                    |
|----------------------|-----------|-----------------------|
| Enable Power Savings | Enable    | パワーセーブを行う             |
| Battery Only         | Disabled  |                       |
| Low Power Saving     | Disable   |                       |
| Midium Power Saving  | Disable   |                       |
| High Power Saving    | Enable    |                       |
| Customize            | No effect | デフォルトはありません           |
| Suspend Switch       | Disabled  | サスペンドスイッチとして機能        |
| Suspend Controls     | -         | Suspend Timeout:never |
|                      | -         | Alarm Resume:Disabled |
|                      | -         | (時刻設定レジューム禁止)         |
| Cover Switch         | Suspend   | サスペンドを行う              |

#### 5) Restore Settings (リストアサブメニュー)

この項目を選択して<Enter>を押すと、システムコンフィグレーションのデフォルト値 をリストアします。

#### 6) Version Info (バージョン情報)

この項目を選択して<Enter>を押すと、BIOSのバージョン及び作成日付が表示されます。

## サウンド機能を使う・

#### ●この章では

- サウンド機能の説明
- WINDOWSでのサウンド機能利用
- DOSでのサウンド機能
- サウンド機能の再インストール

ソーテックWinBook Proコンピュータは高機能サウンド機能を搭載 しており、この機能を利用して音声の取り込みや再生、編集などを 行うことができます。

## サウンド機能

WinBook Proには16ビットステレオサウンドをサポートする機能が搭載されています。この機能により、接続した音響機器あるいはマイクから音声を録音し、編集、再生させることができます。

#### ■内蔵スピーカ

内蔵スピーカはモノラルのみの機能 (Lチャネル) です。 このスピーカからは以下の5種 類の別の音源から音をサウンドミキサ機能にて合成出力することが可能です。

| 音の発生源         | 説明                                                                                  |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PCスピーカ        | 従来のコンピュータについているいわゆる*ビーブ音"を発生す<br>る音声です。                                             |  |
| PCMCIA 71 — F | PCMCIAカードから発生する音声です。ただし、PCMCIAで音<br>の発生が可能なカードを装着し、適切設定されている場合に限<br>ります。 (モデムカードなど) |  |
| デジタルサウンド機能    | 16ビットDAコンパータを使用したサウンド回路からのステし<br>再生音声及びFMシンセサイザ音源。                                  |  |
| マイク入力         | マイク入力端子に接続されたマイクからの音声です。                                                            |  |
| LINEIN入力      | LINE IN端子端子に接続された音響機器からの音声です。                                                       |  |

それぞれのチャネルはミキサ回路を経由して音量が調節され、増幅器を通じてスピーカに 接続されています。 ミックスされた音声は<Fn>+<F2>と<Fn>+<P3>にて音量調整することができます。 (3章をご覧ください)

#### ■外部スピーカ端子

ステレオ外部スピーカをこの端子に接続すれば、ステレオサウンドを再生することができます。出力されるサウンドは上記の内部スピーカの説明と同じです。

#### ■マイク入力端子

モノラルのマイクをこの端子に接続すれば、マイクからの音声をコンピュータに取り込む ことができます。

#### LINE IN端子

CDプレーヤなどの音響機器のLINE OUT端子出力をこの端子に接続すれば、音響機器の音 声などをコンピュータに取り込むことが可能です。

## Windowsでのサウンド機能

ハードディスクにはWindowsの下で各種サウンド機能を利用するためのいくつかのプログ ラムがすでに提供されています。このプログラムを利用していろいろなサウンド機能を 楽しむことができます。



以下のようなアプリケーションが提供されています。Windowsでの音量の調整はシステム ファンクションキー (3章キーボードの説明をお読み下さい。) の代わりに以下のアプリ ケーションの中のボリュームコントロールを使用してください。

- 再生中の音量とステレオバランスを調整する、ボリュームコントロール
- ・音声を録音、圧縮しファイルに記録するオーディオレコーダ。WAV、AUDフォーマットのファイルを再生する機能もあります。
- 各音声ソースの録音時の音量、バランスを調整するレコーディングコントロール
- 再生時の各音声ソースの音量、バランスを調整するミキサ
- より長時間の録音を可能にするエクステンデッドレコーダ
- 各種オーディオファイルを収納し管理できるオーディオクリップライブラリ
- おしゃべり電卓
- ・おしゃべり時計
- 定刻を告げるチャイム
- 2つの音声アラームのついたオーディオリマインダ
- ・おしゃべりストップウォッチ
- 残り時間を告げるおしゃべりタイマー

## DOSでのサウンド機能

WinBook Proのサウンド機能はサウンドプラスタープロの互換です。 ゲームソフトなど サウンド機能をサポートするプログラムをロードするときにはサウンドプラスタまたはサ ウンドプラスタプロを選択してください。

また、プログラムの設定時には以下のIRQ、DMA、I/Oポートに設定されていることをお確かめください。

I/Oポートアドレス: 220H

IRQチャネル: 5

DMAチャネル: 0

ご利用になるプログラムによってはこの設定を行えないものもあります。

### サウンド機能の再インストール



通常の使用ではこの作業を行う必要はありません。

この作業にはシステムから作成したバックアップディスケットが必要です。システムが案 内するバックアップの作成を行って "オーディオアプリケーションディスク1、2" を作成 してください。

バックアップ操作により作成された"オーディオアプリケーションディスク"を使って簡単にWindows用のサウンドドライバとアプリケーションをハードディスクに再度インストールすることができます。

#### ■SETUPプログラムをスタートさせる

#### HDDに何もサウンドドライバがインストールされていないとき

- 1. Windowsをスタートさせます。
- 2. プログラムマネージャの<アイコン (F) ><ファイル名を指定して実行 (R) >を選択します。
- \*オーディオアプリケーションディスク!"をフロッピーディスクドライブにセット します。実行ダイアログボックスにてA: SETUPとタイプし、OKボタンをクリックします。すると最初のAudioDriveのインストール画面になります。

すでにインストール済みのサウンドドライバ、アプリケーションを変更する。通常の使用においてはこの機能を用いて設定の変更を行う必要はありません。

- 1. Windowsをスタートさせ、Audio Applicationsプログラムループを開けてください。
- Setupアイコンをダブルクリックしてください。またはこのアイコンを選択してく Enter>を押してください。



最初のAudioDriveセットアップ画面が現れます。

#### ■AudioDriveドライバとアプリケーションのインストール

以下に示すのがオーディオアプリケーションセットアップ画面です。



継続をクリックすればこの作業を統行、終了をクリックすれば作業を中止してWindowsへ 戻ります。

この2つ目のセットアップ画面では第一番上のボタンを押すとサウンドドライバのインストールを行うことができます(もしすでにドライバがインストールされているならドライバのドライバアンインストールを選択してドライバを削除し、Windowsを終了して再度スタートさせてから再びこのセットアップをスタートさせてください)。2個目のボタンはサウンドアプリケーションをインストールします。3個目のボタンで現在インストールされているサウンドドライバをWindowsから削除することができます。

### 

それではそれぞれのボタンをみましょう。

#### ■ドライバインストール

ドライバインストールボタンをクリックすると以下の画面が現れ、サウンドドライバをイ ンストールすることができます。



特別な必要が無いかぎりこの自動的にボードの設定を押してドライバのインストールを 行ってください。この自動設定を行うことでシステムの状態にあわせたDMAチャネル、 IVOチャネル、IRQ設定にてインストールを行うことができます。

自分でボードの設定を選択すると以下のような画面が現れますが、システムでは設定を変 更してドライバをインストールすることはできません。間違えてこの画面を選択してし まったときには<ESC>キーを押すか、Cancelボタンを押してこの画面からもとに戻って ください。

| - 21.618.83                                       | Hardware Set | tings                                     |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Warning! Changing the<br>from operating or may co |              | revent your audio hardware<br>m behavior. |
| TI/O Address:                                     | Interrupt:   | DMA Channel:                              |
| 220 ±                                             | 5            | <u>±</u> 0 <u>±</u>                       |
| MPU-401 I/O Address:<br>300                       | ± 11         | I Interrupt:                              |

次の画面ですでにサウンドアプリケーションの組み込みが完了しているならば、Restart Windowsボタンを押してWindowsを再スタートさせてください。まだの場合はソフトウェ アインストールボタンを押してください。



#### ■ソフトウェアインストール

ソフトウェアインストールボタンをクリックすると以下の画面が現れ、サウンドアプリケーションプログラムをインストールすることができます。この画面ではサウンドアプリケーションプログラムを格納したいディレクトリ名を指定することができます。システムではPCAUDIOをデフォルトとして使用しています。特に必要が無い限りこのディレクトリ名を使用してください。ディレクトリ名が確定したらOKボタンを押してください。



指定したディレクトリがまだ存在していない場合は、SETUPプログラムが自動的にディレ クトリを作成します。

サウンドアプリケーションプログラムが以前からシステム上に存在している場合、以下の ような画面が現れます。



その他のディレクトリにこれらのファイルを格納したい場合は、ディレクトリの変更を選 択してください。継続を選択すると次の順面が現れます。



すべてのサウンドアプリケーションをインストールしたい場合は、すべてをインストールをクリックしてください。一部のサウンドアプリケーションだけを選んでインストールしたいときには部分的にインストールをクリックしてください。

部分的にインストールを選択すると、以下の画面が現れます。

| <b>オ</b> -ラ        | でィオ アプリケーション セットアップ    |
|--------------------|------------------------|
| □ オーディオ緑音          | 図 音量コントロール             |
| □ ミキサー             | □ 緑音コントロール             |
| □ 拡張録音             | ⊠ 電車                   |
| △チャイム              | ☑ 時計                   |
| □アラーム              | □ スト→プウ→ォテ             |
| 図 タイマー             | ★ットフゥフ*                |
|                    | y                      |
| Λ'Z: C: ¥PCAU      | DIO                    |
| 必要とする容量:           | 3871 K A'11            |
| 使用可能な容量;           | 585728 K N° / h        |
| {)}}-{( <u>I</u> ) | ディレクトリ~ 変更( <u>D</u> ) |

インストールできるサウンドアプリケーションの一覧が表示されています。インストール して実行したい各アプリケーションの左側のボックスをクリックしてチェックマークを付 けてください。これらのアプリケーションを別のディレクトリに格納したい場合は、ディ レクトリの変更を選択して希望のディレクトリを指定してください。Installをクリックす れば選択したサウンドアプリケーションをインストールし始めます。

以下の画面がでてきたら、"オーディオアプリケーションディスク2"をドライブAにセットしてOKをクリックしてください。



インストレーションが完了すると、以下のようなサウンドアプリケーションのグループと アイコンが現れます。



以上でサウンドドライバとアプリケーションのインストールが完了します。

## MEMO ....

# オプションデバイスを装着する・

#### ●この章では

- ・拡張RAMモジュール
- · 外部キーボード·PS/2マウス
- ・外部CRTモニタ
- · PCMCIAカード

この章では上記のオプションデバイスの装着方法について説明して います。

## 拡張RAMモジュール

WinBook Proコンピュータは8MBのシステムメモリがコンピュータのマザーボード上に装着され、出荷されています。このほかに4MBのRAMカードを2枚または、8MBのRAMカードを2枚、16MBのRAMカード2枚を装着でき、最大40MBのメモリを得ることができます。

#### ■拡張RAMモジュールを装着する



RAMモジュールを装着する前に必ずコンピュータをオフにしてください。またサスペンドレジューム 設定になっていてはいけません。PMメニューにて電源スイッチの機能をオン・オフに設定し、システムの電源をオフにしてください。



WinBook Pro Pentiumモデル専用のメモリモジュールを御利用ください。他モデル用のモジュールを 利用すると正しい動作が出来ません。



弊社のWinBooKシリーズ用のメモリモジュールはWinBooK Proでは使用することが出来ません。

拡張RAMモジュールを装着するには

- 1)拡張RAMエリアのふたを開けます。
- 2)モジュールを注意深く!枚ずつ装着します。
- 3)拡張RAMエリアのふたを閉めます。



拡張RAMモジュールの養着後最初のパワーオンを行ったときには、システムが以前に記 億していたRAMの容量と現在の容量が一致しないため、画面にエラーメッセージが表示 されます。この場合は、<Ctrl>+<Alt>+<S>を押してシステムコンフィグレーションプログ ラムを呼び出してください。システムは自動的に現在のRAM容量を読み込み、設定を行 いますので、ここでEXIT、SAVE AND REBOOTを選んでその新しいRAM容量設定を記憶 させます。詳しい内容は5章の説明をお読みください。



4MB拡張RAMモジュールを他のサイズのRAMモジュールと共に追加する場合は必ず 4MB拡張RAMモジュールを上にして装着してください。下に装着した場合は正しいメ モリ容量を得ることができなくなります。ただし2枚の4MB拡張RAMモジュールを装 着する場合にはこの限りではありません。

## 外部キーボード

WinBook Proコンピュータは外部キーボード用のコネクタを装着しています。PS/2用の キーボード装置を接続して使用することができます。また、外部キーボードを接続してい ても内部キーボードは同時に使用することができます。

#### ■外部キーボードを接続する



この先に進む前にコンピュータをサスペンンド・レジュームから解除し、電源を切ってください。

コンピュータの背面の右側にある外部キーボードコネクタに、外部キーボードのケーブル を差し込みます。

コンピュータの電源をオンにしたときに外部キーボードは自動的にコンピュータに認識されます。

この外部キーボードコネクタに別売りのキーボード・マウス接続アダプタを接続すると、 PS/2マウスとPS/2外部キーボードを同時に接続することができるようになります。



日本IBM社製のキーボード・マウス接続アダプタをお使いになる場合には、キーボード とマウスの要示が逆になるため、キーボードの表示側にはマウスをマウスの表示側に はキーボードを接続してください。(内部仕機が違うため)

#### ■外部PS/2マウスを接続する

コンピュータの背面の右側にある、外部キーボードコネクタに外部キーボードの代わりに マイクロソフトPS/2マウスを接続して使用することができます。

コンピュータの電源をオンしたときにマイクロソフトPS/2マウスは自動的にコンピュータ に認識されます。



PS/2マウスを直接このボートに接続した場合、内部スティックボインタは自動的に禁止され、使えなくなります。 また外部キーボード・マウスアダプタを使用してPS/2マウスを接続した場合は、内部スティックボインタとPS/2マウスを同時に利用することができます。

WinBook ProコンピュータのLCD画面表示だけでなく、外部VGAまたはマルチ周波数対応 のCRTを接続することにより、CRTにおいても表示を行うことができます。

WinBook Proコンピュータに接続、表示できるCRTはVGA対応のCRTおよび、VGA対応 のマルチ周波数CRTです。 CRTのタイプによりWindowsで表示可能なドット数が変化しま す。 さらに詳しい内容についてはAPPENDIX Bのユーティリティの項目をお読みくださ い。

#### ■CRTモニタを接続する



この先に進む前にコンピュータをサスペンド・レジュームから解除し、電源を切ってください。

外部CRTモニタを接続するときは、外部CRTモニタのケーブルをコンピュータ背面にある 外部CRTコネクタに接続してください。

システムのシステムコンフィグレーションメニューの中のVideo SelectのLCD/CRT設定が CRTまたはBOTHの場合は、コンピュータの電源を入れることにより、自動的にCRTに表示を行います。LCD設定になっている場合はシステムコンフィグレーションメニューにて LCDまたはBOTHの設定にしてください。詳しい設定の方法は5章をお読みください。 <Fn>+<Fl>キーを押すことにより、一時的に表示をLCDのみ、CRTのみ、LCD・CRT同時 に切り替えることができます。詳しくは3章をお読みください。

### ICカード (PCMCIAカード)

#### ■はじめに

モデムカードなどはそのまま使用できるようになっていますが、SRAMカードやATAカードは出荷状態では使用できないようになっています。これはSRAMカードやATAカードを使わないお客様のためにメモリをできるだけ広く提供するという考え方に基づいているためです。

PCMCIAカードをご使用になる方はCONFIG. SYSの内容をエディタを使って変更する必要があります。

詳しいCONFIG. SYSの解説については本体のHDDに書き込まれているREADME. TXTをお読みください。

#### ■PCMCIAについて

PCMCIAは携帯用パソコンなどに装着して利用するICカードを各機器で共通に使用できるように定められたICカードの規格です。この規格に準拠したメモリ、ハードディスク、モデム、LANカードなど多くのカードが販売されています。PCMCIAカードにはいくつかの厚みに応じて種類が分れています。

WinBook ProコンピュータにはPCMCIA タイプ1またはタイプ2を2枚まで装着できます。 厚い、タイプ3のカードの場合は下側のスロットに一枚だけ装着できます。

WinBook ProコンピュータにはPCMCIAカードを装着して、使用するためのコントローラ 国路と、上記のカードを装着するためのスロット装置があります。



異なる規格のICカードを装着すると、物理的にシステムに損傷を与えるおそれがあり ます。ソーテックの推奨するPCMCIA準拠のカードを必ずご使用ください。

#### ■PCMCIAカードの装着

WinBook Proコンピュータには、システムの動作中でもPCMCIAカードを装着することが できます。またソフトウエアドライバが自動的にそのカードを認識し、装着の直後からそ の目的に応じて使用することが可能です。



PCMCIAカードの装着のしかたは、次のとおりです。

カードスロットカバーを開けます。

希望するスロットにICカードをゆっくり挿入します。上のスロットの場合左側、下のス ロットの場合右側のカードイジェクトボタンが飛び出すまで奥に押し込みます。このとき のICカードはイジェクトボタンと同じ程度(約1センチメール程度)外に出ます。



ICカードは完全に装着された状態でも、1センテメートル程外に飛び出しています。 無理に押し込まないようにしてください。



システムが動作中で正しくカード用ドライバが組み込まれていれば、カードを差し込んだ ときにピーブ音が1回鳴ってシステムがカードを認識し、動作の準備を完了したことを示 します(このピーブ音はシステムコンフィグレーションメニューにてPC Speakerをオフに 設定していると鳴りません)。

この後は通常どおりカードを使用することができます。

#### ■PCMCIAカードの取り外し

ICカードを取り出すときにはそれぞれの抜きたいICカードの入っているスロットのイジェクトボタンを押し込みます。ICカードは1センチメートル程飛び出します。



ICカードを抜き取り、保管してください。

システムが稼動中、ICカードをプログラムが使用中でなければいつでもICカードを抜き取ることが可能です。カードを抜き取ると、システムからビープ音が2回鳴りカードがシステムから抜き取られたことを知らせます(このビープ音はシステムコンフィグレーションメニューにてPC Speakerをオフに設定していると鳴りません)。

#### ■ソフトウエアドライバインストール

PCMCIAカードを正しくご利用になるためには、正しくカードをサポートするためのプログラム群が設定されていなくてはなりません。APPENDIX Bをお読みください。 PCMCIAカードソフトを手軽にインストールするためのソフトウエアが準備されています。システムから作成できるリファレンスディスクに必要なソフトウエアが用意されています。詳しい設定及び使用方法についてはAPPENDIX Bユーティリティの項目をお読みください。



PCMCIAカードは、種類により動作しないものもあります。このため、PCMCIAカードをご購入される場合は、必ず本機へ対応しているかをご確認されることをおすすめいたします。

# 故障かな?と思ったら・

#### ●この章では

トラブルとその対策

ソーテックWinBook Proコンピュータをご使用中に「故障?」と思われる症状が起きた場合、この章をご確認ください。以下に13の症状についての原因と対策を説明しますが、もしも問題が解決できない場合はお買い求めの販売店かソーテックテクニカルサポートセンタにご相談ください。

#### ■電源スイッチを入れても動かない

| 考えられる原因                            | 対策 "                                                                                                      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACアダプタが正しく接続されていない。                | ACアダプタを正しく接続してください。                                                                                       |
| バッテリが充電されていない。                     | ACアダプタを接続してバッテリを充電してか<br>らご使用ください。                                                                        |
| ACアダプタが故障している。                     | 他の電気製品を同じコンセントに接続して、<br>動くかどうか確認してください。もし正常に<br>動けばACアダプタが故障している可能性があ<br>ります。その場合は、お買い求めの販売店に<br>ご相談ください。 |
| 本体が故障している。 (以下、この項に<br>ついては削除します。) | お買い求めの販売店にご相談ください。                                                                                        |

#### ■画面に何も表示されない、または、見にくい

| 考えられる原因                         | 対策                                                               |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 電源が入っていない。                      | 前記の対策と同じ確認を行ってください。                                              |
| コントラスト調整ノブの未調整。                 | コントラストボリュームを見やすい位置に調整してください。                                     |
| 輝度調整ノブの未調整。                     | バックライトボリュームを見やすい位置に調整してください。                                     |
| ディスプレイの角度が悪い。                   | ディスプレイを見やすい角度に調整してくだ<br>さい。                                      |
| ディスプレイにムラがある。                   | 液晶ディスプレイは、周囲の温度などの影響<br>によって、表示が変わる特性があります。ム<br>ラがあるのは故障ではありません。 |
| モード設定がCRTで、CRTの電源がONさ<br>れていない。 | CRTのスイッチをONしてください。                                               |

#### ■HDDから立ち上がらない

| 考えられる原因                      | 対策                   |
|------------------------------|----------------------|
| フロッピードライブにフロッピーディス           | フロッピーディスクを出して再度電源を入れ |
| クが入っている。 (A>NO.System Files) | 直してください。             |
| システムディスクが挿入されていない。           | システムディスクを装着してください。   |

#### ■フロッピーディスクの内容が読み書きできない

| 考えられる原因                 | 対策                                                           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| フロッピーディスクが正しくセットされ      | フロッピーディスクを正しくセットし直し                                          |
| ていない。                   | て、もう一度やり直してください。                                             |
| フロッピーディスクがフォーマットされ      | フロッピーディスクをフォーマットしてから                                         |
| ていない。                   | ご使用ください。                                                     |
| フロッピーディスクの内容が壊れてい       | 壊れた内容は元には戻せません。バックアッ                                         |
| る。                      | ブを取ってある場合は、それをご使用ください。                                       |
| フロッピーディスク装置が故障してい<br>る。 | 製品に付属しているフロッピーディスクを動<br>かしてみて動かないときには、お買い求めの<br>販売店にご相談ください。 |
| フロッピーディスクが書き込み禁止状態      | ライトプロテクトノッチを書き込み可能状態                                         |
| になっている。                 | にしてください。                                                     |
| フォーマット形式の異なるフロッピー       | 正しいフロッピーディスクをセットしてくだ                                         |
| ディスクがセットされている。          | さい。                                                          |
| ドライブ指定が合っていない。          | ドライブ指定を正しく設定し直してくださ<br>い。                                    |
| フロッピーディスクのメモリー残容量が      | 不用なファイルを削除するか新しいフロッ                                          |
| 充分でない。                  | ビーディスクを使用してください。                                             |

#### ■押したキーと違う文字が表示される

| 考えられる原因               | 対策                   |
|-----------------------|----------------------|
| CAPSロック、NUMロック、"カナ"キー | 各キーを目的のセッティングに合わせてくだ |
| などのセッティングが関連っている。     | さい。                  |

#### ■カーソルが動かず画面が移動する

| 考えられる原因          | 対策                 |
|------------------|--------------------|
| SCRLロック状態になっている。 | SCRLロック を解除してください。 |

#### ■いきなり画面が消えた

| 考えられる原因                                         | 対策 "                                                                                  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源コンセント、またはACアダプタプラ<br>グが外れてしまった。               | コンセントまたはブラグを挿入してください。                                                                 |
| サスペンドタイムアウトやデバイスタイ<br>ムアウトが発生した。省電力モードに<br>なった。 | 何かキーを押してください。元の状態に戻る<br>はずです。省電力モードを使いたくないとき<br>はレジェームまたはシステムコンフィグレー<br>ションを変更してください。 |

#### ■印刷出来ない

| 考えられる原因         | 対策                  |
|-----------------|---------------------|
| ブリンタの電源が入っていない。 | プリンタの電源を入れてください。    |
| 接続ケーブルが外れている。   | 接続ケーブルを正しく接続してください。 |
| 印刷用紙が入っていない。    | 印刷用紙を入れてください。       |

#### ■外部マウスが動作しない

| 考えられる原因                              | 対策                                                                                                                              |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 接続ケーブルが外れているまたは、未挿<br>入である。          | 接続ケーブルを正しく挿入してください。も<br>し動かない場合には、再度電源を入れ直して<br>下さい。                                                                            |
| 電源投入後マウスを接続した。                       | 電源を再投入してください。                                                                                                                   |
| 専用アダプタを使用していない。(PS/2<br>マウス時)        | 専用キーボード・マウス接続アダプタをお求め<br>のうえ使用してください、また当アダプタに<br>は外部キーボード専用接続コネクタとPS/2マ<br>ウス専用接続コネクタがあります。PS/2マウ<br>スはマウス専用接続ポートに接続してくださ<br>い。 |
| 外部キーボードボートに直接挿入されて<br>いる。 (PS/2マウス時) | 専用キーボード・マウス接続アダプタをお求め<br>のうえ使用してください。                                                                                           |
| 適正なマウスドライバを使用していな<br>い。              | 使用されるマウスに添付されているマウスド<br>ライバを正しくインストールしてください。                                                                                    |

#### ■ビーブ音が鳴っている

| 考えられる原因                          | 対策                                                    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| バッチリ容量がなくなっている。                  | ACアダプタを接続するかまたは、一度電源を<br>切って別の充電清みのバッテリを装着してく<br>ださい。 |
| ACアダプタブラグが外れかかっている、<br>または外れている。 | 正しく接続し直してください。                                        |

#### ■表示される日付や時刻が正しくない

| 考えられる原因                          | 対策                   |
|----------------------------------|----------------------|
| 日付や時刻数定をしていないか、関連っ<br>た設定になっている。 | 正しい日付や時刻に設定し直してください。 |

#### ■充電表示用LEDが点灯しない

| 考えられる原因      | 対策                                        |
|--------------|-------------------------------------------|
| バッテリ端子の接触不良。 | バッテリを一度取り外してから、やわらかい<br>布で端子部分を軽く拭いてください。 |

#### ■サスペンド/レジュームできない

| 考えられる原因            | 対策                                        |
|--------------------|-------------------------------------------|
| 正しくパワーマネージメントメニューの | パワーマネージメントメニューを呼び出し正                      |
| 設定を行っていない。         | しく設定を行ってください。                             |
| バッテリ容量がなくなった。      | ACアダプタまたは、充電済みバッテリに交換<br>し再度電源を入れ直してください。 |



HDDを修理する場合は、ドライブのみの修理もしくは交換となります。記憶されているアプリケーション、データなどの保証、修復はいたしかねますので、重要なものについては必ずコピーをとるようお願いいたします。

## 

こんなことをしたい・9

#### ●この章では

- システム全体
- 画面関連

ソーテックWinBook Proコンピュータをご使用になる際の代表的な 操作法を説明しています。

#### ■スピーカの音量を調節したい

- · <Fn>+<F2>を押すと1段階音量がアップします。
- · <Fn>+<F3>を押すと1段階音量がダウンします。

#### ■スピーカから音がでないようにしたい

PC Speakerからの音をでないようにすることができます。

- ・<Ctrl>+<Alt>+<Del>を押してシステムコンフィグレーションメニューを呼び出 します。
- · <Alt>を押してから<C> (Components) を押します。
- · PC Speakerの項目まで上下移動キーを押してカーサを移動させます。
- · <Enter>を押して項目の左がわのチェックマーク "√" を□に切り替えます。
- · <ESC>を押します。
- · < X>を押します。
- · <R>を押します。
- · < Enter>を押します。

操作はスティックポインタを使っても行うことができます。

システムは再スタートし、この設定が有効になります。その後からPCスピーカの音はでな くなります。

Windowsなどでのサウンドの音量を調整またはでないようにするにはサウンドアプリケー ションの中の音量コントロールを使ってください。

音量コントロールのMUTEボタンを押した状態にしてください。音はでなくなります。



バッテリ残量が少なくなったときの警告音もでなくなります。

#### ■電源スイッチをオン・オフとして使いたい。

出荷設定での電源スイッチはサスペンド・レジュームボタンとして動作するようになって います。

電源を完全に切ってしまうオン・オフ設定として使用するには以下のように操作します。

- · <Fn>+<ESC>を押し、PMメニューを呼び出します。
- <Alt>を押してから<P> (Power) を押します。 上下移動キーを使ってSuspend Switchの項目にカーサを移動します。
- · <Enter>を押してこの項目の左側にあるチェックマーク "√" を□に切り替えます。
- ・<ESC>を押します。
- · < X>を押します。
- · < X>をもう一度押します。
- · <Enter>を押します。

このメニューで変更してSAVEした設定はメニューから抜け出すとすぐにシステムの動作

に反映されます。システムを再スタートさせる必要はありません。

#### ■CPUのスピードを遅くしたい (一時的)

<Pn>+<T>を押してください。CPULEDがオレンジ色に点灯すればCPUの速度は一時的に遅くすることができます。もう一度<Pn>+<T>を押せば元の速度に戻ります。

#### ■時刻・日付を修正したい

- ・DOSコマンドによる方法とシステムコンフィグレーションによる修正方法があります。
- ・1章の"コンピュータをスタートさせる"の項目のDOSプロンプトにおける日付・時刻の 設定をご覧ください。
- ・システムコンフィグレーションによる変更方法は5章の"Date、Time"の項目をご覧く ださい。

#### **■CRTとの同時表示をしたい**

- ・CRTを接続して電源を投入してください。キーボードから<Fn>+<Fi>を1度押すとCRT のみの表示に切り替わります。
- ・もう一度<Fn>+<Fl>を押すとCRT·LCDの同時表示に切り替わります。
- ·LCDの持つ表示能力を越える解像度では同時表示は行えません。
- ・システムコンフィグレーションの設定により、常に同時表示を行うようにすることも可能です。5章のSCU、Video Selectの項目をお読みください。

#### ■CRTとの同時表示をしたくない

・キーボードから<Fin>+<FI>を押してLCDのみの表示に切り替えます。またシステムコン フィグレーションの設定により、同時表示を行うようにすることも出来ます。5章の SCU、Video Selectの項目をお読みください。

## **Appendix**

## Appendix A システムの仕様

| モデル        |        | J3P54/75C                                                                                                                                  |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU        |        | Pentium 75MHz                                                                                                                              |
| システムRAM    | 標準     | 8MB 3.3V タイプ                                                                                                                               |
|            | 最大     | 40MB (16MBRAMカード3.3V タイプ2枚実装時)                                                                                                             |
| BIOSROM    |        | 128KB<br>フラッシュROM                                                                                                                          |
| ビデオメモリ     |        | IMB (別に512KBビデオキャッシュ)<br>32ビットローカルバス                                                                                                       |
| ハードディスク    |        | 810MB脱着式                                                                                                                                   |
| フロッピィーディスク |        | 3.5インチ3モード 1.44MB/1.2MB/720KB内臓                                                                                                            |
| ビデオコントロー   | 7      | C&T社65545グラフィックアクセラレータ                                                                                                                     |
| ビデオ        | LCD    | 800×600ドットDSTNカラー256色<br>0.28mmドットピッチ (RGB一組)<br>10.4インチ、冷陰極管バックライト                                                                        |
|            | CRT    | 外付けCRT用コネクタ<br>最大1024×768ドット256色 (ノンインターレース)<br>LCDと同解像度にて同時表示可能                                                                           |
| インタフェース    |        | シリアルボート(16550A互換UART)<br>パラレルボート(標準・双方向・EPP選択可能)<br>外部CRTボート<br>外部キーボードボート<br>PCMCIA V2.1 PCカードスロット2<br>SPEAKER端子<br>MIC IN端子<br>LINE IN端子 |
| キーポード      | 仕様     | 3mmストローク メンプレン型                                                                                                                            |
|            | キー数    | 84キー (106キーエミュレーション)                                                                                                                       |
| マウス        |        | キーボード組み込み型スティックポインタ 2ボタン式                                                                                                                  |
| サウンド       |        | 16ビットステレオデジタルサウンド<br>FM音源<br>Windowsサウンドシステム互換                                                                                             |
| 機密保護機能     |        | パスワード設定による保護機能                                                                                                                             |
| パワーセーブ機能   |        | CPUクロックダウン、停止<br>LCD表示停止<br>ハードディスク停止<br>サスペンド・レジューム機能<br>などをユーザにて選択可能                                                                     |
| カレンダ・時計・設定 |        | リチウム電池によるバックアップ 電池交換サイクル5年間                                                                                                                |
| Til        | ACアグプタ | 入力100V~240V 50・60ヘルフ                                                                                                                       |
|            | 電池     | 出力19V 2.5A                                                                                                                                 |
| 寸法         |        | 296 (W) ×216 (D) ×45 (H) mm                                                                                                                |
| 意景         |        | 2.7kg                                                                                                                                      |

## Appendix B ユーティリティとドライバソフト

システムのハードディスクドライブにはシステムをより快適に使用するためのいくつかの プログラムファイルが書き込まれています。ここではそのプログラムやドライバについて の使い方を説明しています。

#### ■LCD画面での表示

WinBook Proは800x600ドットの高解像度カラーLCDを搭載しています。 Windows使用時 には800x600ドットの表示を行うことができます。

通常のDOS/VまたはIBMPC/ATのプログラムは、640X480ドット以下の解像度で表示を行います。この場合LCD上には画面が中央に調整されて表示されています。回りの余った部分には表示されません。

#### ■Windows用ディスプレイドライバのインストール

システムには既にWindows用ディスプレイドライバが組み込まれています。なんらかの都 合で再度ドライバをインストールする場合には以下のように行ってください。

ドライバのインストールをおこなうには2種類の方法があります。何等かの理由により、 適切なWinBook Pro用のドライバ以外のものが誤ってインストールされてしまい、Windowsが正常に立ち上がらなくなってしまった場合は、 "MS-DOS上でWindowsセットアッ ブを使う" 方法をつかいます。 "Windows & MS-DOS 6.2/Vユーザーズガイド" の "Windowsの拡張とセットアップ" の項目をお読みください。

- ・Windowsディレクトリから以下のようにタイプします。
- C: \Windows>SETUP<Enter>
- ・画面に表示されるシステム情報のうち、上下の方向キーをつかってディスプレイ:の項目を反転表示にして<Enter>キーを押してください。
- 上下の方向キーを押して \*\*WinBook Proxxxxx" の希望するドライバを選択して<Enter>キーを押します。
  - デフォルトドライバは\*WinBook Pro 800x600、256色、16ドットシステムフォントです。
- もし上記のドライバが見つからない場合はディスプレイドライバディスクをドライブに セットして、上下の方向キーをつかって "その他 (ハードウェアメーカが提供するディ スクが必要) "を選んで<Enter>キーを押します。その上で希望する "\* WinBook Pro xxxxx" ドライバを選択してください。

Windowsが立ち上がる場合には以下の方法を使ってください。

- "メイン" グループの "Windowsセットアップアイコン" をダブルクリックしてください。
- <設定>の<基本ハードウェアの変更>を選択してディスプレイの項目を上記と同じ方 法で選択してください。
- WinBook Proの適切なドライバが見つからない場合はディスプレイドレイバディスクを ドライブにセットし、"その他 (ハードウェアメーカが提供するディスクが必要)"を 選んでOKをクリックし、"その上で希望するWinBook Proのドライバを選択してくだ さい。

## Appendix

#### ■CardSoftインストール

ICカードを快適に使用していただくためにカードソフトを用意しています。システムには 出荷時にカードソフトがインストールされていますが、SRAMカードとATAカード用のド ライバはメモリの節約のため、ロードしないように設定してあります。SRAMカード、 ATAカードを使用される場合にはCONFIG. SYSファイルのデバイスドライバ分を変更する 必要があります。

CONFIG. SYSの内容はMS-DOSのEDITコマンドまたはWindowsのメモ帳などで確認、変更が可能です。ここではEDITコマンドを利用して変更する場合を示しています。



CONFIG.SYSを変更する場合は、その前に必ずバックアップファイル(CONFIG.OLD 等)をお作りください。カードソフトの起動時にWARNINGメッセージが表示されますが、これは異常ではありません。そのままお使いください。

C:W> CDWDOS <Enter>

C:\(\psi\) DOS\(\psi\) DOS\(\psi\) ENTER>

CONFIG.SYS内の文を下記のとおり変更してください。

#### 出荷牌の設定

<<その他の設定行>>

DEVICE=C: YDOSYEMM386.EXE RAM X=D000-D7FF

<<その他の設定行>>

DEVICE=C: ¥CARDSOFT¥SSCIRRUS.EXE

DEVICE-C: ¥CARDSOFT¥CS.EXE

DEVICE=C: ¥CARDSOFT¥CSALLOC.EXE C: ¥CARDSOFT¥CSALLOC.INI

rem DEVICE=C: \(\pi\)CARDSOFT\(\pi\)ATADRV.EXE rem DEVICE=C: \(\pi\)CARDSOFT\(\pi\)SRAMDRV.EXE

DEVICE=C: ¥CARDSOFT¥CARDID.EXE

SRAMカード、ATAカードを使用する場合はリマークをはずしてください。

<<その他の設定行>>

DEVICE=C: YDOSYEMM386.EXE RAM X=D000-D7FF

<<その他の設定行>>

DEVICE=C: ¥CARDSOFT¥SSCIRRUS.EXE

DEVICE=C: ¥CARDSOFT¥CS.EXE

DEVICE=C: ¥CARDSOFT¥CSALLOC.EXE C: ¥CARDSOFT¥CSALLOC.INI DEVICE=C: ¥CARDSOFT¥ATADRV.EXE <=ATAカード用ドライバ DEVICE=C: ¥CARDSOFT¥SRAMDRV.EXE <=SRAMカード用ドライバ

DEVICE=C: ¥CARDSOFT¥CARDID.EXE

また、新たにデバイスドライバをインストールしたい場合はリファレンスディスクをご活

用ください。詳しいインストールの方法、使い方についてはリファレンスディスクの README.TXTをEDITコマンドなどを使ってご覧願います。



この作業にはシステムから作成したバックアップディスケットが必要です。システム が案内するバックアップの作成を行ってリファレンスディスクを作成してから作業に 取りかかってください。

#### POWER.EXE

POWER.EXEはコンピュータの性能を落とさずに消費電力を低下させるために取り決められた規格です。ソーテックWinBook ProコンピュータはPOWER.EXEをサポートしています。すでに組み込まれていますが、MS-DOSの別売品をお使いになる場合にも必ずPOWER.EXEをCONFIG.SYSに組み込むことをおすすめいたします。

- · MS-DOSをインストールしてください。
- CONFIG.SYSファイルの中に以下の一行を加えます。 "DOS¥" と書いてあるのは POWER.EXEをコピーしたサブディレクトリバスを指定するためのものです。コピーし たバスをここで指定してください。

#### 

\*Ctrl>+<Alt>+<Del>を押して、MS-DOSの再読み込みを行い、この組み込みを有効にします。

#### ■APM

APM (アドバンストパワーマネージメント)はコンピュータの性能を落とさずに消費電力 を低下させるために取り決められた規格です。ソーテックWinBook Proコンピュータは APMをサポートしています。Windowsをインストールされる場合には"カスタムセット アップでインストールする"を選択し、システム情報の"コンピュータ:"の項目が"MS-DOS with APM"になるように選択してください。単なる"MS-DOS"設定より、アイドル 時の大幅な消費電力の低下を実現することができます。なお、ソーテックWinBook Proコ ンピュータにインストール済みのWindowsは"MS-DOS with APM"に設定されています。

#### ■PMEXT.SYS

このプログラムはソーテックWinBook Proコンピュータをご使用中にサスペンドレジュームを行ったときに発生する時刻のずれを修正するための専用デバイスドライバです。 ソーテックWinBook Proコンピュータはシステムには既に組み込まれていますが、すでに MS-DOSをお持ちの場合はインストールを行ったのちに、このデバイスドライバを以下のように組み込んでください。

- · MS-DOSをインストールしてください。
- ・リファレンスディスクをフロッピーディスクに装着し、PMEXT.SYSファイルをハード ディスクにコピーしてください。
- CONFIG.SYSファイルの中に以下の一行を加えます。 "PATH¥" と書いてあるのは PMEXT.SYSをコピーしたサブディレクトリパスを指定するためのものです。コピーしたパスをここで指定してください。

#### DEVICE-C:\(\text{PATH\(\text{PMEXT.SYS}\)

<Ctrl>+<Alt>+<Del>を押して、MS-DOSの再読み込みを行い、この組み込みを有効にします。

## Appendix C システムメモリマップ

| г                                                |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                  | WinBook Pro<br>J3P54/75C |
| FFFFFFFH<br>FFE00000H                            | システムBIOS領域               |
| FFDFFFFFH<br>01600000H                           | 子約領域                     |
| 027FFFFFH<br>00800000H                           | 拡張メモリカード増設領域             |
| 007FFFFFH<br>00400000H<br>003FFFFFH<br>00100000H | 標準実装7MB領域                |
| 000FFFFFH<br>000F8000H                           | シスチムBIOS                 |
| 000F7FFFH<br>000F0000H                           | PMプログラム領域                |
| 000EFFFFH<br>000E8000H                           | PMプログラムデータ領域             |
| 000E7FFFH<br>000E0000H                           | EMMページフレーム予約エリア          |
| 000DFFFFH<br>000D8000H                           | EMMページフレーム予約エリア          |
| 000D7FFFH<br>000D0000H                           | PCMCIA予約エリア              |
| 000CFFFFH<br>000C8000H                           | PnPBIOS                  |
| 000C7FFFH<br>000C0000H                           | VGA BIOS                 |
| 0000BFFFFH<br>0000A0000H                         | VGAディスプレイメモリ             |
| 00009FFFFH                                       | メインメモリ 640Kバイト           |
| H000000000                                       |                          |

## Appendix C システムI/Oマップ

| 03F8H*03FFH | COM1シリアルポート (シリアルポート) |
|-------------|-----------------------|
| 03F0H*03F7H | フロッピーディスクコントローラ       |
| 03E2H*03EFH | 于約領域                  |
| 03E0H*03E1H | ICカードコントローラ           |
| 03C0H-03DFH | ディスプレイコントローラ          |
| 03B0H*03BFH | LPT3プリンクポート           |
| 0380H°03AFH | 于約領域                  |
| 0370H-037FH | LPT1プリンタポート (プリンタポート) |
| 0300H~036FH | 予約領域                  |
| 02F0H~02FFH | PCMCIAのCOM2用として予約     |
| 0280H~02EFH | 予約領域                  |
| 0270H°027FH | LPT2プリンタポート           |
| 0230H~026FH | 予約領域                  |
| 0220H~022FH | サウンドチップ               |
| 0200H°021FH | 予約領域                  |
| OIFOH OIFFH | ハードディスク               |
| 0100H'01EFH | 于約領域                  |
| 00F0H*00FFH | 数値演算プロセッサ用予約領域        |
| 00E0H*00EFH | 子約領域                  |
| 00C0H-00DFH | DMAコントローラ2            |
| 00A0H-00BFH | 割り込みコントローラ2           |
| 0080H~009FH | DMAページレジスタ            |
| 0070H*007FH | リアルタイムクロック・カレング・その他   |
| 0060H*006FH | キーボードコントローラ           |
| 0050H-0053H | <b>予約領域</b>           |
| 0040H~004FH | タイマーコントローラ            |
| 0030H*003FH | 予約領域                  |
| 0020H°002FH | 割り込みコントローラ            |
| 0010H'001FH | 子約領域                  |
| 0000H'000FH | DMAコントローラ!            |
|             |                       |

()内はデフォルト設定の割り当てを示します。

### **■ INDEX**

#### あ

アルファベット大文字 53,55 アルファベット小文字 53,54

#### CI

イジェクトボタン 39

#### 3

ウインドウ 5.6

#### 큣

英記号 53,55 <英数> 51 英数字 42 英数等の入力モード 51 液晶ディスプレイ 7 エスケープキー 47 エンベデッドキー 48

#### 18

オプションデバイスを装着する 95

#### か

カーサキー 42 カーソル 42 外観説明 16 外部CRTポート 25 外部CRTモニタ 99 外部キーボード 98 外部キーボードボート 25,108 外部スピーカ 84 外部マウス 106 書き込み禁止ノッチ 39 拡張RAM 19,96 拡張RAMモジュール 19 拡張日本語キーボード 41 カタカナ 53,54 カタカナ等の入力モード 51 かな記号 53,55 カナ数字キー 42 かな入力 52 かな入力方式とローマ字入力方式 かな入力モード 52

カレンダ 27,31 漢字を入力する 55

#### 共

キーボード 42 キーボード・マウスアダプタ 25 経度調整 17

#### 1

クリーニングディスク 7 クロックスピード 28 クロックスピードの選択 49

#### 10

高解像度 2 コントラスト調整ノブ 17 コンピュータの間け開め 14

#### ᅔ

サウンド音量 50 サウンド機能 85,86 サスペンド 60,107,110

#### L

システムI/Oマップ 121 システムコンフィグレーション 27,37,49 システムの仕様 114 システムファンクションキー(システム制御 キー) 49 システムメモリマップ 120 シフトキー 45 充電 8,58 充電LED 20,58 充電モード 58 周辺装置への接続 24 消費電力の伝滅(パワーセーブ) 57 シリアルボート 24

#### d

数字 53,54 スティックポインタ 26 ステータスLED 18 スピーカ 21,110

#### Ħ

全角入力モード 51

#### そ

ソフトウエア 4 ソフトウエアドライバインストール 102

#### た

タイプ3のカード 25

#### τ

データ書き込みを禁止 38 ディスクドライブ 35 ディスプレイドライバ 116 テクニカルサポート 11 テックサポートFAXシート 3 電源 27 電源LED 20 電源スイッチ 19,104 電力を節約する 59

#### 7

同時表示 112 トグルキー 48 時計 27,31 ドライバソフト 115 取り扱い上の注意 7

#### IF

日本語入力 51

#### は

ハードウエア 3
ハードディスク 3,36
ハードディスクを取り出す 36
発光ダイオード 18
バッテリ 59
バッテリで動作させる 58
バッテリの放電 59
バッテリバック 3,9,23,27,58,59,60
バッテリ取り出しボタン 23
パワーを節約 59

パワーマネジメント 49 半角入力モード 51

#### 7)

標準機能 2 <ひらがな> 51 ひらがな 53,54 ひらがななどの入力モード 51 表示切り替え 50

#### 131

ファンクションキー 42,47 プリンタボート 25 フロッピーディスク 35,38,105

#### ほ

ポインタ 26

#### ま

マイク入力 84 マイクロコンピュータ 28 マウス 98

#### み

右コントロールキー 48

#### Ø

メモリマップ 120

#### ŧ

文字入力キー 42,44

#### Ю

ユーティリティ 115

#### 5

ライン入力 22

#### h

リセット 33 リセットスイッチ 20 リチウム電池 27 リチウムバッテリ 8 リブート 64 リファレンスディスク 102

#### ħ

レジューム 60,107,110

#### ろ

ローバッテリ 59 ローマ字入力 54 ローマ字入力モード 52

#### Δ

ACアダプタ 3,7,27,29 ACコード 29 <Alt>十<ローマ字> 52 APM 119

#### B

Backspace (バックスペース) キー 44 Battery only 70, 77 Boot Device 66 BOTH 99

#### C

CAPSロック 18, 46
Card Soft 117
Components (コンボネンツサブメニュー) 68
COM Ports 68
Configure SCU 67
Cover Switch 73, 81
CPU 18
CRT 99, 112
<Ctrl>+<Alt>+<S> 49
<Ctrl>+<Alt>+<Del> 33
Customize 71, 78

#### ם

DATE 31
Date and Time 66
DCINコネクタ 29
DC入力 22
Defaults 75,82
<Del> (デリート) キー 44
Diskette Drive 68
Disks (ディスクドライブサブメニュー) 68
DOSプロンプト 5,31

#### Е

Enable Power Saving 70, 77 <Enter > (エンター) キー 44 Exit 75, 81 Exit (No Save) 75, 81

#### 围

F1...F12 47
Fast Boot 66
FDD 20
FDD 7 2 18
<Fn>+<Esc> 49, 110
<Fn>+<T> 28, 49, 111

#### н

Hard Disk 68 HDD 36, 37, 104 HDDアクセス 18 HDDカートリッジ取り出しボタン 23 HDDスロット 19 High Power Saving 71, 78

#### 188

ICカード (PCMCIAカード) 100 ICカード 20,25,117 <Insert>キー 46 VOマップ 121

#### K

Keyboard Numlock 69 Keyboard Repeat 69 L

L1 Cache Enable 67 L2 Cache Enable 67

LCD 7

LCD/ICRT設定 99

LED 16, 18 LINE IN 22, 84

Low Power Saving 70, 78

LPT Port 68 LPT Type 69

M

Medium Power Saving 71, 78

Memory 67 MIC IN 21 MS-DOS 5

N

NUMロック 18,46

P

Password 66 PCスピーカ 84

PCMCIA 100

PCMCIAカードの装着 100

PCMCIAカードの取り外し 101

PC Speaker 70

Pentium 2 Power 70

Power Savings (パワーセーブ) 119

PMEXT. SYS 119

PS/2キーボード 25

PS/2マウス 25,98

PS/2外部キーボード 98

н

Restore Settings 76, 82

S

Save and Exit 74, 81 Save and Reboot 74

SCRLロック 18,46

<Shit>+<カタカナ> 51

Sound Chip 70 SPEAKER 21

Startup (スタートアップサブメニュー) 65

Stick Pointer 69

Suspended Switch 72, 79

Suspended Controls 72, 80

т

TIME 31

٧

Version Info 76, 82 Video Select 66

W

Windows 5, 6

数字

106\*- 41

2.5インチ 35

3 E - F 40

3.5インチ 38

3.5インチフロッピィーディスク 38

## - MEMO - ----

